### 無政界世。ツィ





臣大藏大元 序下閣郎太莊渡石 著 豊 鄉 東





序

戸波流方が

て 古 獨 < 乙 叉 0 新 世 界 L き 政 問 策 題 は ٤ 所 調ヴェ L て 世 界 ル の 1 注 ボ IJ 視 ティ を 惹 クとし き 來

た問題である。

需 め 今 らる。 友 人 東 謂 鄉 3. 豐 迄 君 \$ 獨 な Z < の 各 世 般 界 0 政 事 策 情 を 著し よ h L 余 て K 今 序 日 を

程 2 b. 獨 乙 T 0 意 味 世 界 深 3 政 感 策 於 得 讀 せ 書 b 子 る K 1 時 2 h は て あ る B ま 亦 V. 實 務 家 K

を 草 本 書 江 は 湖 寔 K K 時 薦 む 機 を 得 た る 好 著 で あ る。

敢て一

書

昭和十五年十月

はしがき

導的 洲 界 9 成 プ は B 勢力 戰 獨 立 IJ 伊三 後四つのプ ックに分かれるであらうと云ふ事は常識になりつくある、 12 た より歐洲 國軍事同盟の成立は世界歴史上に於ける割期的出來事である。 る 獨 伊 と東洋の盟主日本がガ ロック即ちアメリ と東洋 12 於け る新 秩序 カブ 建設が促 ッチリ握 ロック、 手したてとは世界平和 進 東亞ブロ され ることは " ク、 この時に 明 ソ聯プロ 5 かい の再 6 歐洲 ての " あ か、 建 る。 同盟 に寄 9 指 歐 世

措 して華 獨 乙 か 々し 昭 和 十四 5 奮闘 年九 を續けてゐるが、 月一日の第二次歐洲大戰勃發 我 人々日本 國民 以來特に、 としては、 歐洲新秩序 の再建目

與

する所が大きい

また何故あくして行動をとらねばなられのか、

- 何故獨乙がかくも强いか、
- 占領 地が獨る 乙の戰鬪能力にどれ位貢獻してゐるか、

てれ を知る事が長期戰になれば獨乙が經濟的に敗けると云ふ英國側の宣傳を粉碎

する所 以である。

回 將來獨乙は世界を如何にしようと考へてゐるのか

等を明にすることが今日の日本にとつては、 はこれらの疑問に答へるために作られたものであり、本書が日獨伊三國 極めて大切のことである。

係に拍車をかけ、世界新秩序の再建に役立ち得れば望外の幸である。

本書

和十五年十月一日

昭

防空訓練の夜

著 者 記 す

### 日次

| ー   -   -   -   -   -   -   -   -   -  | 一、占領地域は獨乙にどれ位役立つてゐるか            | 時局克服の詔書渙發(野旨・一個、獨乙國及伊太利國間三國條約を)                                      | 一、日獨伊三國條約成る | 一、はしがき | 一、序文 |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|
|                                        | 立つてゐる                           | = -                                                                  |             |        | 元藏相  |
| 獨乙領ボーランドの殺害ポーランドの戦後經營<br>ーボーランドの戦後經營   | ימ                              | 一東亞經濟圏に自由<br>  一東亞經濟圏に自由                                             |             | 東      | 石    |
| 型庫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |                                 | 時突破<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・ |             | 鄉      | 渡    |
| 經濟                                     |                                 | 学旨を奉體萬難克服<br>時突破・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 |             | 76p    | 莊    |
|                                        |                                 | 克服                                                                   |             |        | 太    |
|                                        | 6<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                |             | 豐      | 郎    |
| VEEE                                   | Ξ                               | **                                                                   | -           | . ,    |      |

| 獨乙舊植民地の經濟的價值公公(2)世界總產類中に占める割合公公司乙が今後十年間植民地を開發すれば?九二 | 七、原料資源供給としての植民地<br>だッベルスの叫びだ<br>植民地の果たす役割だ<br>委任統治国の怠慢                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 至任統治の新形式は何のため芸                                      | 大、植民地返還要求の政治的理由                                                                          |
| 一足族の生存権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | 五、ナチスの誕生―一九一九年一月九日 元 サチスの誕生―一九一九年一月九日 元 サチスの誕生―一九一九年一月九日 元 で る東方政策 一 で の 様 頭 と 其の 植 民 政策 |

| -                 |              |                     |                           | -                                     | -                                     |                                              | 九            |                                             |
|-------------------|--------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| 一三、世界貿易に於ける英獨の競争: | 大戦前の獨乙植民地 三六 | 二、歐洲移民中獨乙人の占める割合(%) | <b>増産英励策</b>              | 一、食糧不足とその對策                           | 〇、投資地としての植民地                          | 人口捌口としての植民地は無價値か… 10六 一世界の人口密度 10六 一         | 九、移住地としての植民地 | 英獨商品の角盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
|                   |              |                     | 主要原料品自給率(一九三四年頃)ウクライナの食糧庫 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 狙ひは精神的效果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |              | 個乙貿易の安全辨                                    |
| 芫                 |              |                     | ステ                        | =                                     |                                       | 02                                           | 桑            | 999                                         |
|                   |              |                     |                           |                                       |                                       |                                              |              |                                             |

| 資力が       | 1、、蜀アルベルカン オーストリアの合併により入超激化… 一五一              | 一五、貿易・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | ピックスーグ協定一三                                 |                | チェッコスロヴァキア廿年の歴史を | チェッコの運命はヒットラーの手に… 二六 | スロヴァキァの獨立運動 一芸                                | コマルノ會議一三4  | 一四、チェツコスロヴアキアの崩壊 | 北歐では英國が優位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | -                                             | _                                             |                                            |                |                  |                      |                                               |            | - 接              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| パルカン諸國の假み | 輸出か然らずんば死・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 垂涎の的、軍需工場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 金と輸出超過・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 東南歐進出の必要は解消しない | —經濟的原因           | 一败治的意義               | チェッコ合併の意義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 背後に躍るナチスの手 |                  | 英國自治領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 查艺        | 元 丧                                           | 至 至                                           | 五                                          | 五              | 四                | 哭                    | 四只                                            | 翌          | 量                | The second secon |

| <b>檢事總長の暴露文</b> | 一九、ナチス奇製戦術 |                  | 双易の變遷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 一八、ヒツトラーの極東政策 …                                  | <b>獨乙とウクライナの關係は深い</b> | 一七、東欧の資庫ウクライナ … |
|-----------------|------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 4 さんか           |            | 龙大岩              | E E                                       | 灸                                                | ~ 交                   |                 |
| 類乙の他國內部崩壊組織     |            | 海に <b>仮先する</b> : | <b>周辺極東政策の悩み</b>                          | カルペアート・ウクライナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ウクライナの銭と石炭            |                 |
| 九九九九九九七四四       | 交          | <b>公</b> 全       | 20                                        | 超差                                               | 当ち                    | 交               |

| - mに輝くボウル・メリト最高動章 二三 ルドルフ・ゲーリング・・・・・・・ 三 二 三 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 | 二二、ヒツトラーを繞る人達 | 獨乙勞働者無へ入黨 三元<br>他年大敗に参加 三元<br>一世界大敗に参加           | 二一、ヒツトラー穂就 | ヴェルサイユ條約の教訓 | 二〇、戰後の世界經濟と金の將來                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|
| 祖園改造の一念惹起                                                              |               | <b>後の私生活・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b> |            | 米國は何をやるか    | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 美高喜                                                                    | 三             |                                                  | 三五         | 言言京         | 5                                       |

| 何故補助金を出さね                                    | 二三、戦勝後のナチスの計畫 | ***           |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 獨乙はなぜ勝つた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |               | とマトラーの影武者     |
| 華東華                                          | <b>菜 </b>     | 老 三 三 三 三 三 三 |

| 二五、多考書 | アフリカ植民地を如何にするか 一八八 | 歐洲同盟とその影響 六四 |
|--------|--------------------|--------------|
|        |                    | 四 質の平和は!!三   |
|        |                    | 21           |

大獨乙廣域經濟團圈………………

**芯**克克

全くの自由の天地

フランスは何故負けた…………

すべてが富國强兵のための準備

科學の總動員………………

現だけでは戦闘は得られぬ

ペルギー飼コンゴ⋯⋯⋯⋯⋯

盆地條約



# 日獨伊三國條約成る

軍政、經の相互扶助(期限十年)

午後 京に於 外相及 八時 十五 3 び 无 一分(伯 年九月 我來柄駐獨 條約締結 秩序建 林時間午後一時十五分)夫々東京、 世七 設代 9 音伯 市獨伊三 大使との間 変渉を進 邁進 林 0) しつ 獨總 8 國 7 \あ は に調印を了し 世 統 わたが、 官含 界新 る 12 12 秩 對 し獨伊 4 於 序· た、 7 回 建 設 7 B 伯林及び羅馬に於て 仍 獨 9 兩國は歐洲新秩序建設に 7 共 伊 つ ~ = 同 7 1 B 使 -政府 獨 命 p 伊 0 7 の意見 = た プ め、 獨 國 外 政 左の の 相 カュ 府 ね は 邁進 如く 致 7 同 チ 東 B 7 を

國條約を發表した。

伊三國間に廿七日伯林に於て左記要旨の三國條約締結したり(外務會發表-昭和支軍)

# 日本國、獨乙國及伊太利國間三國條約要旨

伊 維 地 以 太利 持 域 7 大 恒 B をなさんとす つ協力することに決意せり、しかじて三國 せ 42 んことを根本義となし右 本帝 人 國 J. け 平 政 國 る當該民族の共存共榮の實を舉ぐるに足るべき新秩序 和 國政府、 府 終 の先決 局 は 左 0) 一の通り協定せり 抱 る諸國に對 負 要件 獨乙國政府及伊太利國政府 を實現 なりと認 せんことを欲す、 し協力を惜しまざるものに 地 域に 的 たるにより 於て 2 9 大東亞 趣旨 政府 よつて日本 は萬邦をして各 によ は更に世界到 及 n X して、かくし 歐 國政府、 る努力 洲 1々其所 0 る處 12 を建設し且 地 つき相 域に 獨 を得し 乙國 7 12 世 於 於 界平 政 7 互 7 府 同 つ之を U 各 13 ると 及 和 樣 提 4 共 CK 携 12 0

H 本 國は獨乙國伊 太利國 の歐洲に於ける新秩序建設に關 し指導的 地位 を認

め且之を算重す

### め且之を算重す

獨 乙國及 伊 太 利國は日本國 の大東亞に於ける新秩序建設に關し指導的地位

を認め且之を算重す

さてとを約す、 H 本 國 更に三締約 獨乙國及伊太利國は前記の方針に基く努力につき相互に協力すべ 國中 何 れかの一國が 現に歐洲戰爭又は日支紛 争に

事的方法に依り相互に援助すべきことを約す

し居らざる一國に依て攻撃せられたるときは三國は有らゆる政治的、

經濟的及軍

第四條 るべき委員より成る混合専門委員會は遲滯なく開催せらるべきものとす 本條約實施の爲各日本國政府、獨乙國政府及伊太利國政 府 12 依り任命せら

第五條 日本 國 獨乙國及伊太利國 は前記諸條項が三 締約 國の 各とソ 7 1 工 ŀ 聯邦

間 本條約は署名と同時に實施せらるべく、實施の日より十年間有効とす、右 12 現存する政治的狀態に何等の影響をも及ぼさざるものなることを確認す 惟

フ

=

萬

邦

7

3

テ

各

4

共

ノ所

7

得

シメ

兆

民

7

3

テ

悉

ク其ノ

堵

=

安

>

ť.

La

期 間. 滿 T 前 適 當 なる 時 期 12 於 て締約 國 中 0 烫 0) 要 求 12 基き締約 國 は本 條 約 0 更

新 12 關 L 協議 すべ

#### 時 局 克 服 0 詔 書 渙 發

克服 意 大義 ノ蒙 夙 成 8 夜 立 ノ 眷 ヲ ヲ N ヲ 同 ~ 4 八 日 見 3 + 措 紘 ク Æ 嗣患 力 A = 宜揚 速 4 N ス , n 亦 n ナ 將 所 股 獨 ラ 3 伊 坤 ナ 1 = 1 猱 啪 測 9 輿 3 國 7 ŀ 而 ヲ n 懌 ~ ŀ = 3 ブ 軫 字 1 力 7 提 念極 所 ラ 今 A 攜 \* + ラ ナ 7 協 世 x 3 n 力 テ 毛 局 24 ヲ議 切 1 n ~ 共 ナ 7 1 實 7 也 ラ 1 3/ 乃 騒 ン \_ 皇祖 × Ŧ 亂 ŀ 茲 政 ス 底 = 府 股 皇宗 止 = = ス ~ 嗣亂 調問 命 N 1 所 大 35 テ 訓 = 7 1 戡 於 帝 知 = 4 盟 定 ラ シ ズ テ F 4 n 條 共 和 人 股 約 独 ガ

謀り遠の慮り協心戮力非常ノ時局ヲ克服シ以テ天壌無窮ノ皇運 **い験古ノ大業ニシテ前途甚が遼遠ナリ爾臣民益々國體ノ觀念ヲ明徴ニシ深ク** ラ扶翼 也

竹)に置する キライスサン月で 年まつ 美国で すうまとおい 等ってもよがい

往名华重

1 國 務 大 臣 副 1

### 億一心非常時突破

--- 内閣告諭 聖旨を奉體萬難克服 -

喬 ふ所を明にし、 (內閣告諭) 日獨伊三國條約の締結に當り、畏くも 國民 の進むべき道を示させ給へり。 聖慮宏遠洵に恐懼威激 大詔を渙發せられ、帝國の に堪

ざるなり。

恭しく惟ふに世界の平和を保持し大東亞の安定を確立するは、 我が肇國の精神に

7 は、 底止するところを知らず。是に於てか速に禍亂を戡定し、平和 問 帝 今や 源 國 現下 平 帝 和 は 之と相 喫緊 國 の 正に は 克服に協力せんことを期し、 愈 0) 不 々決 提攜し、 要 動 務た 9 意 民是 を新 50 夫 た 適々 50 12 4 して、 大東亞及 獨伊 昨秋 大東 兩國は帝國 歐 CK 胀 **今般三國間** 歐洲 亞 興 の新 爭 の地域に於て新秩序 9 秩 と志 發生を見、 序 建設に に條約 向 \* 同じうする の締結 邁進 世界 す 克服の方途を講 の騒亂益 を見 る を建設し、 0 B 秋 9 る 々擴 な 12 あ 50 至 9 進 n 30 然れ んで ずる 因 6

體 0 覺悟 觀 を期 念 を せざるべからず。 の所信を貫徹す せ 明 ざるべからず。 徵 12 L 協心戮力、 るは前途尚遼遠にして、 全國民 是れ本大臣の全國民に望む所なり。 如 は謹 何 なる で聖旨 難關 をも突破 を奉體 幾多の障碍に遭遇することあ し、 非常時 以て 局 聖慮を安んじ奉ら 0) 克服 9 爲 益 4 國

帝國

昭和 五 年九月廿七日

內閣 總理大臣公爵 近 衝 文 麿

るべ

內閣總理大臣公爵 近 衝

#### 三國で 新 秩 序分擔

東亞 經濟圏に自由の手

獨伊を盟主 8 に至 三國條 世界新秩序建設といよ終局 つたことは世界史上割期的のことであり、 約 とす の締結に依り近衞内閣が成立早々中外に闡明した外交轉換 ,る歐洲 プロ 7 7 はこの三國條約に據つて相寄 の目標を 一にし 7 日本を盟主とする東亞 ゐる日獨伊 り相扶 の三國 けて から はてくに實 共 ブロ 堅 同指標 つ結 ッ ばれ ク、 77 現

するこ とが 約 東 2 n た

法に依り援助をなすことになつたから東亞、 今回 及 國條 CK の三國條約 歐 約 胀 の地域 12 依 つて日獨伊 の目的は出來得る限り平和的に萬邦をして各々その所を得 に於て各民族 の三国 の共存共 は 固く結びつき場 榮 歐洲の新秩序。 の質を學げることに在 合 12 依 延いては世界新秩序に 2 T は 相 る 互 9 であるが、 12 軍 事 せしめ 的 方

邁進 す る日 獨 伊 0) 力は増 大 し たも のとい はね ばならな 5

具 證 的 12 5 へば 東 亞 12 H 本 Ł. いよ强力 な味方を得 た獨 伊 は 潰 滅 12 瀬せ る英に 更に

携 場合 强力 7 12 な 東洋 依 る 攻 2 並 C 擊 12 は と 南洋 與 强 へ得る 硬 12 政 對 策 する理 ح 2 行 とに CL 解 得 な 5 \* ることに 深 め H 合 本 ム契機とも ならう、 は これを 英 又これ 米に な 2 對す は間接的 とは る外 疑 U 12 交的 2 は 背景 容 日 n 獨 な 伊 治言 提

獨 伊 兩 12 取 つて は 歐洲 戦局 が有 利に 展開することは必至であ るが 同 時 12

如 何 12 精 神 的 打 墼 と 受 け 8 מל は 想像 12 餘 9 あ 55

מלו B 知 n な な -る 5. 英 は その手段 未 だ 日 本 の一つとして考へ を自己 9 神答 12 抱 られ 含込 む希 るのは顔緬公路に依 望 を拾 T ず んに何等 る援蔣物資 かっ 9 手 を (禁絕 打 2

であ 31 何 B 等 獨 3 から 伊 の影響をも及ぼさいるものなることを確認す この 9 意 國 は 味 前 12 於て 記 諸 英 條 項が 0 態度 三締約 は 注 目 に値 の 各 々と蘇聯 す る、 Ξ との 國條 間 約 12 は 現存 第 五 する 條 12 政治 於 1 的 狀

態

と規

定してあるが、

獨蘇關係と日獨關係並に歐洲戰局の現狀よりみて日蘇關係が急

31 何等の影響をも及ぼさいるもの なることを確認す

と規定 して あるが、 獨蘇關係 と日 獨關係並に歐洲戰局の現狀よりみて日蘇關係が急

速に好轉することも期待すべきであらう

×

第二條にないて

有する現在、 とを問 と規定 國條 伊 約 はず援蔣 してあり且 兩國 の條項中の重點は第三條に在り、 は日本 蔣政権が益々窮迫化することは自明の理であり事變處理も促進され 行爲をなす國に對しては敢然としてこれを排除する牢固 つ日蘇外交に期待すべきものありとし帝國がその如何 の東亞新秩序建設に關し指導的地位を認め且つてれを拿 その意味は奈邊に在るかは日、獨、 たる なる國たる 決意 3

亞新 し乍ら東洋及び南洋に如何なる關心を持つ第三國にしても帝國がその理 秩序並 一に世界新秩序の實體を虚心坦懐に理解すれば、 徒らに比島 9 想とす 地 位に

圍繞

する國際情勢

を注視

すれば判然するものがあらう

の理 想達成 に對する「第 三國」の態度如何 に依 つては當然不介入 政策を一 郷する

不安 を抱いたり、 或は蘭印の地位に就て不安を抱くことは全く杞憂に過ぎない

を悟 る であらう

第 三條 か し萬 に該當するが如き第 帝國 の意 を曲 三國あらば日本 解してこれを妨害せんとす も已むを得ずてれを叩くてとに るが如き妄動を敢てせんとし

な

る

ので

ある

明 これ 今 か 回 12 を算 され の三國條 重 た帝 するといふのであつて、歐洲戰局 約は本 國 の日滿支及 年 四 月 有田前外相 び南洋を含 む大 12 依 東亞共 る撃 の發展と共 明 榮圏の確立を獨伊が正式 並 12 七月 12 事 9 松岡 變 處 理、 外 相 南方 談 12 問 12 依 確認 題

政府 かして三國條約 の不 介入 政策 は變更され 締結に依 2 るでは て直に歐洲戰爭に參戰 な 5 が歐 洲戰 争の するものではなく、 進展と「第三國」の 從 態度 2 て帝 或 は

獨

伊

9

歐洲

新

秩

序

建

設

と共

に進んで行くことを物

語

つて

わ る

के

9 で

あ

る

帝國 の理想達成に對する「第三國」の態度如何に依つては當然不介入政策を一郷する

場合も當然起り得るであらう

論が 獨伊三國重大なる關心事であり、 戦 る問題が ·九·廿八日) 步であつたと回顧することがあるかも知れない、いづれにせよ既に日獨 一等に参戦し得るであらうか、又帝國の理想達成を阻み得るであらうか、 現に三國條約締結といふ殿たる事實を前にして「第三國」が果して敢然として歐洲 ガ フ ナ あるのである、 リと腕を組んで世界新秩序建設に巨歩を踏み出したのであると 情勢の推移に依つては三國條 殊に帝國に取つては不介入政策抛棄 約締結は不介入政策一 とい てれ 太 伊 (中外十 擲 0 重 同 の第 大 は B

洲新 かくして日獨伊の手による世界新秩序の再建は着々進行しつくあるが、 秩序の發展振りをみよう。 ていには

五

# 占領地域は獨乙にどれ位役立つてゐるか

## タンチヒと波蘭廻廊

### 住民の九割六分は獨逸人

帯の地 六% して獨乙に復歸したい希望を大ツピラに放言してゐる。 然 N は獨 ンチヒはポーランドに海への通路を與へるため、ペルサイユ條約により附近 しナテスの天下となつてから、ダンチヒに於てもこれに呼應してダンチヒナテ しダンチェは實質的には既に全く獨乙人の街である。人口四十萬人のうち九十 城七百五十四平方哩を自由市とされ、國際聯盟の管理下に置かれた者である。 乙人であり、住民はピールを飲み、讀む新聞はベルリンの新聞である。そ ヒットラーが 獨 乙の政権を

ス から 活獲 な運動 \* 開 始

同 市 には廿二名の議員よりなる上院 と七十二名の議員より 成 る下院が あり、 上院



には、 議員は下院より選出されるのであるが、 5 に至 2 その下院 た。 に於て四 十八の議席をナチ 九三八年 スが占め

#### 自 由 市 ٤ は 名 の み

彼等 とめ ct くて最早ダ 1 ナ チ な る ス は . 0 2 ンチ N ヤ人を一掃し、 Ł もナチスの 支 反 配す 對黨の排 る所 となり につ

N ン 4 獨乙から離れ、 t 自 由 市の憲法 は 由市 國際 として聯盟の管理下 聯 盟 か 保 障 1 な

30

=

n

サ

1

2

條

約によりが

ンチ

E

は

自

に自治権を有してゐる。

戲 理し、 然しポ 1 國際聯盟の保護を受けると共に、 ラ ン F とは密接な関 係を持ち、 その外 ポーランドの保護下に立つて 交關係 は全部ポーラン ドが な る てれ

人 F の感情をいたく阻害してゐ 12 文 ある。 たポ 1 東 ラン プ 12 F 9 V ヤを獨乙本土から中断した上にダンチャのかくる狀態は、 關稅區域に編入され、 る。 奥地より通ずる鐵道の 管理 權 कु 水 獨乙 ラン

### ダンチヒ市の歴史

2 ス 期 ツ 18 間 ルチック海に於けるクイン ラ 1 河 2 畔に ルグ、ボーラ だ けが、独り獨立 都市として祭え ンド、 チュ したことが三度あ たが、當時デンマーク、 · 1 ティ ンの諸騎士團の と云 は れるが 50 卽 垂 ンチ プロ 5. 涎 既に 9 3 E +, 地 0) 十世 7 歷 史は あつた。 ボ 紀 × の頃 ラニ 古 い。その永 ア、 カン らヴィ ブラ

粘 局チ 騎士側が競爭に勝つて、 これを獲得し十四世紀初めこれを所有し

מל し漸く近代商 業の物與期に當り、 四五四年 ポーランド 保護 の下には めて

獨立し自由市となつ

た。

2

オ

ン

戰

爭

0

間

は

再

び切

り離

され

て獨立し公園

として

した。

だが 一七九三年にはプ 12 3/ ヤの手中に陷り、 一八〇七年から一八一四年までナポ 存在

ゥ \* 1 K 1 H ーの戦ひで、ナポレオン戦争が 終結するや、 またプロ シ ヤ即ち獨

乙の獲得す して大戦後はまた自由市として三度目の獨立をして る所 となり、 爾來世界大戰 の終まで 西ブ u 3/ ゐる譯 + の首府となっ で あ る。 た。

#### 水 Ì ۴ 廻 廊

東ブ u V ヤと獨乙本土との間にはポーラ ンド廻廊が挟まれてゐる。 ヴ w 7 ュ

條 約 9 粘 果、 獨乙か 5 水 ł ラ 2 F° 12 割 讓 され 兩 题 0) 間 を 通 ず る 廻 廊 0) 如 き地 と

星 7 な る 0) で、 この 名が つ けら n 7 る る 0) だ

术 ラ 1 ۴ 廸 廊 9 尖端 N 1 チ Ł 0 鼻先 12 ボ゜ ı ラ > ŀ° は 軍 港、 商 港 を兼 丸 72 か チ

נלל < 7 今 \$ 廸

T

築

港

L

た。

は n T な 5 廊 經 由 の貿易 は、 その半分は A. ン チ 2 华 分はグチ \_ アを通じて

U 林 その は 得 ı N る ラ 4 生 1 譯 0 存 ン 4 た。 6 1. 翘 \* Ł 8 から 頗 廊 は 認め る。 る脅威 0 2 設 n てれ 定 たところで、 क्र され 及 7 らが凝結 CK 政 N 7 治 的 1 な チ る。 21 7 Ł ボ て遂に ヂ 自 由 1 = 曲 ラ 來 तं 7 गरं 1 港 N. 獨 1. ı 2 の築港は、 立 ラ の チ 重 0) 2 Ł 條 F. 壓 返還要求が第二次歐洲 貿 件 を 易 とし 感じてゐたが、 この 意味 は 7 A. 2 チ ザ かい Ł **工** 6 港 n 今や 條 サ を 約 經 1 大戦 經濟的 違 ユ 由 條 反 す 0) とも云 ~ 約 導火 各事 で 12

#### 水 ランド の 戰 後 經 誉

### ボー ランドの分割

12 逸 昭 早 和 1 十四 年 25 1 九 N 月一日に 第 二次 F 歐洲 ボ 大戦 1 の幕が 切 つて落 され るや、 獨 乙 は 九月 中 旬

.

Ł

ッ

ŀ

ラ

٤

ラ

シ

۴

12

は

5

2

7

行

2

た。

行 は 九 n 月 计八 た。 ık° B ı 12 ラ は 9 2 1. ッ 0 ~ 分割 ン F. は 13 北 7 端 プとモ は y ス u ŀ 7 \_ フとの + 0 南方 會談によりポ 突 出 部 かい 6 I 發 ラ L ン F 7 9 ブ 分割が 1 7

ナ ン 何 12 沿 U サ > 河 9 水源 地 力 p 24 チ 7 山 中 9 ~ ン 方 y + 傾に達す る 新 國 境線を

#### L

である。

新

ソ聯領には歐洲第一の森林地帶を中

央に

して大體沼澤地帯であり、

産業

は 獨 二千 乙 9 獲 四 得 百 萬 した地方は 人 餘、 總 人口 面積約廿 9 七 割、 三萬 45 ソ 聯 方 0) + n, 領 地 は 水。 1 + 五萬 ラ 1 F 45 方 總 丰 面 積 12 人 9 口 五 分 は 九百萬人 の三、人

共 手 ナ 0 發達 に歐洲第一の石油 12 地方は農業が盛んでワル 入り、 は 木材、皮革、 その 産出量五十一萬一千トン=一九三六年の 國に 毛皮業の外近代工業にみるべきものは なつ ソー地方に匹敵する。石油の中心 た。 調査を合せて、 なく、 地 ボリス 南方 ラ ソ ゥ 0 聯は から ウ ツ野 ク ラ 0) 1

## 獨乙領ボーランドの經濟力

石油を除いた鑛物資源は獨乙領に集中してゐる。

石炭 の埋 産量は六百十九億トン、岩鹽及び海鹽五 一億六千五百萬トン、鉛及 び亞鉛三千三百萬 十九億トン、加里 トン 等に のぼ るとは 鹽四 億五 水 千萬 1 ラ

ンド政府の調査である。

术 ラン ۴ 工業に對する外國資本の投下はフランス二七%、 米國廿二%、

九%、ベルギー一二%、英國七%となつてゐる。

工業生産品は、 貧弱なる工業能力、 技術をもつてしてなほー九三六年の年 產 は

工業生産品は、貧弱なる工業能力、 技術をもつてしてなほー九三六年の年産額は

夫 の通りである。 (單位千トン)

岩 石 鹽 及び 海 鱹

加

里

鹽

完、喜(世界第七位)

**空岩(世界第三位)** 

哭九

一番

層

一、同門

空(世界第四 位

力

亞

俗

ウ、 ン F 2 の 11 3/ 外に、 V Æ, ジ n 7 ツ には、舊 地方の化學工業は年産三千萬トンの化學製品を産出する。 ロッツ・ 水 | ク ラ ラ ンド 力 ウの紡績業は年産十三萬四千五十トン 政府が一九三六年以降四 ケ年計畫をものて、三億ツ の織 布、 また南方サ ク ラ

th ティを投じて一大重工業地帯を建設中であつたが、そのましそつくり獨乙の所有

に歸した。

#### ポーランドの貿易

六位を占め 馬鈴薯はソ聯、 農業生 産物はライ変が、ソ聯、 てゐる。國內需要を滿たして輸出し得るものは麥類、 獨乙に次ぐ第三位、大麻種子は第二位、恬菜糖は第八位、燕麥は第 獨乙に次いで第三位、亞麻はソ聯に次いで第二位、 肉類、酪乳品等に

製品、石炭 工、鑛業生産品についても輸出力あるものは、 及びコークス、鑛油類、化學藥品、麻類木材等であ 衣服類、服飾品類、 30 亜鉛及び亜鉛

合は輸入一一・九%、輸出一八・三%、對獨のそれは輸入一四・五%、輸出一四・五%、 易 對外 金額は一九三七年に輸入一四一百萬ドル、輸出一三四百萬ドル 貿易は英獨米が主な収手 の相手國 である。對英貿易の一九三七年 となつてゐる。 12 占

### 蜀乙占額後の經濟力

含 4 年 料 獨 計畫 大麻及 制當 は占領後、第一にその經濟政策として全商品の最高價格を制定した。その後 と同 部 び油 を設定し、 時 性植物 に穀物 產業、 及び 種子の増産に主力が注が 根菜 財政、 の全收穫の八 農業に對 する 割の強制 n 30 統制 を行つた。農業に 配給をした。. 次 12 \$ 總 唇 1 府 は 12 根 四

\* が勞働者として獨乙に送られ、 ラ > 1. 为言 香麹 乙に各奥 した點は 州萬人のポ 勞働 力 の補給 ーランド捕虜が獨乙の工場に 7 ある。 約百萬· 人 9 术 働らい 1 ラ

てゐる。

立 した。 舊 金額州億ツ 水。 新 1 同 銀 ラ 行 行券を發行する。この新幣制 1 は F ロティを限度とし、總督管理地内の土地を擔保としてゐることであ クラカ 9 通 貨 ウに本 I 作は 波蘭發 店を置き、舊ポーランド紙幣と帝國信用 条銀行 で最 と も興味 九三九年十二月十 あることは、同 五 行 日付 金庫 の發 と **券**準 證 以 券 う 備 7 を 創 回

50 即ち發券準備を金の束縛から全然引離したことである。

爭によつて破壊された道路、鐵道、橋梁、電信、電話等の交通機闘も復活した。

## スエーデンの經濟的價値

年一六九萬トン、一九三五年四八六萬トン、一九三七年九一四萬トン、世界鐵鑛生 は り、しかも籔床が地表面に近くて掘り易く、一部では露天掘を行つてゐる。 金属工業、化學工業は可成り發達してゐる。世界各國の垂涎の的は年九百萬トン(昭 |量九八〇〇トン(ツ聯を含まず)の約一割に當つてゐる。この鐵鑛をめぐつて、 約十億トン、スェーデン全體では十三億トンと云 エーデ ı デ と産する鐵鑛資源である。品位は六〇一七〇%の 鐵鑛と、磁鐵鑛であ ンは世界一の良鐵鉛があり、且つ豊富な電力資源と、森林資源をもち、 7 は面積一七三、三四七方哩、人口六百二十萬人である。 はれる。 鐵の生産高 は一九三四 埋藏量

獨米が三ッ巴の戰爭をしてゐるのだ。

ますうりく( ことなるとです)の第一者に省とてある この最新をおくこて 英

なほこの外へルシングポルグ附近には銅鍍、アムメベルグの亞鉛鏡がある。 ス 力

木 地 方に は 年 産約四十萬トンの褐炭を産するが、 品質は良くなく、一九三七年には

六六〇萬トンの石炭を獨乙から輸入してゐる。

ス t の最も重要な工業は製材及び製紙製鐵である。このほかゲスタ フ ス ~

N グ の 陶器 スタ・オルレフオルスの硝子、 ジュンケピクの燐寸等は世界的 に有

名である。

水力電氣は平水位に於ける水力五〇〇萬馬力と推定され、 利用してゐるのは一八

〇萬馬力である。

が最 は、 第一に、 も多く、ついで馬鈴薯、乾草、甜菜等である。獨乙がスェ 人口の六分の一は農業人口であり、全國土の一割が耕 鐵铁、 パルプ、 麻等であるが、農産物ではパター、ペ 地 である。農作 ı デ 1 ン 42 求 物 め 鶏卵等 る は もの 穀物

の食料 品で ある。

家畜類では牛二九五萬頭、 馬六二萬頭、 羊四三萬頭、豚一三二萬頭がゐる。

## 諾威の資源をさぐる

ノルウェーは全面積一二四千方哩、人口二百八十萬の小國である。全國の七二・二 であり、二四・二%は森林で占められ、僅に三・六%が農牧地、

利 用 され 7 ゐるに過ぎない。 %

は荒

蕉

地

D 輸出 ノルウェ 額をみ ると、 -の輸出してゐる主要品は鉛産物、林産物、海産物等であり、各國別に スェーデ 英國一六二百萬クローネ、 ン五五百萬クローネ、其他フランス、デンマーク、ペルギー、 獨 乙九〇百萬 クロ ーネ、米國 八 〇百萬

B

本

の順となつてゐる。即ちノルウェ

ーも英獨米の爭覇の舞臺であつた。

住宅地に

働は埋産量一億トンと云はれる。ノルエーの工業は豊富なる水力電気を利用して

近年可成りの發達をみせた。 水力電気はスェーデン以上に豊富で、水力は一、二〇〇

萬馬 力と推定され、利用水力は二四〇萬馬力である。

九三七年 12 は硝酸石灰三〇萬 トン、 硝酸曹達三萬五千トン、 石灰窒素三萬

トンを生産してゐる。

重要 一農牧 地 域 は首都オス 口附近のグロムメン地帯で、農作物は燕麥、大麥等が多

類を輸入してゐる。 小麥、 黑 派麥は少 50 しかし農産物全體としては自給 の域に達せず年々多量の穀

## 獨乙は何を利用するか

第 次歐州大戦前に もス カンデナヴィア半島 の經濟資源をめぐり、英獨 佛の 角逐

75 行は n 7 **ゐたが、** 北歐戦の終結と共に完全にスカンデナヴィャは獨乙の經濟图内

に包容されてしまつた。

さしあたり獨乙の經濟動員に利用出來るものは、スェデンの鐵鑛九百萬トン であ

料品も僅 I な 業を爆築製 9 \* ノルウューの百萬トンの鐵簾である。 獨 かではあるが、利用出來るし、 占 的 造の工場に 12 利 用 出 來 も轉換でき、 る 9 で ある から、 獨乙の戦時經濟力は相當 また電氣化學工業が發達してゐるから肥料 今までは英獨佛三國に分散して行 獨乙に は非常に强 味 增 であ 加した。 30 そ 0 他 つてね 食

## デンマークの利用價値

デ ン 7 1 ク の輸出貿易 額 は 九三八年 度には十五億三千五百萬クロ ī ネ 九三

九 年度には十五億七千五百萬クローネであつた。

チ 總額 7 九三 u 9 ーネ 過 华 九 -七百萬 年度 數 は純分五十三銭七厘强。 を占 12 於け め クローネ、 7 かる。 。 る第 一の顧客 第四は米國で二千百廿萬クロ 第 二は獨乙で三億六千八 は英國 で八億二千五百 百萬 ーネとなつてゐる。 クロ 七十萬 1 ネ、 クロ 第三 ì ネ はス で 輸出 =

1

ークローネは網分五十三銭七厘強

乙に代は 今まではデンマークの輸出 つた譯で英國の打撃は大きい。デンマーク占領 の一番 い、お得意は英國であつたのに、今回それが の經濟的意義は 食料 の補給 獨

地として重要 であり、 同 時に英國に對する封鎖を意味する。

1 英輸出が英國の食料補給に役立つたかで分かる。 ネ 九三八年度に於て英國の支拂つた八億六千萬 はパター、 肉類及び鶏卵の購買に當ていきたのをみても、 7 12 1 ネ中の七億四千七百萬クロ いかにデン 7 I クの

## オランダの資源をさぐる

最 は 卅 も多 才 二萬頭 ランダ V の 本國 は牛で約二百八十八萬頭、豚が二百十二萬頭、羊が四十八萬八千頭、馬 多 つて は面積が狭 ゐる。 。 從つて、 5上に濕地、水面不毛地が多くて利用出來る土地は少5。 パター、チーズ、ミルク等の酪農製品は元より肉

類の輸出が多い。

鑛業 水産業は盛で、中でも北海に於ける鰊漁は有名で は恵まれ 7 る な 5 が、石炭 は一年に約一千八百萬トン産出 ある。 また牡蠣 する。 も有 工業 名で は ベル

4 1 機維工業 12 比して の發 遙 12 達には 劣 つてゐる。しかし紡織や織布などの繊維 西風 に伴よ 濕氣 9 多 5 ことが 與 2 てカ 工業 あ は る 可成 り盛 んであ

役立 百數十ヶ所に造船所をもち、年六十萬トン 海岸 つてとは 線 の變化 云ふまでもな に富 んだ オラ 5 > N では國民の海事思想が古くから發達して居 の造船能力をもつて ゐる。 。 てれ から 獨 42

油 なつた今日オランダは生きて行 を握つ 才 ラ ン た者が今後の N 本 國 は 期印 世界に强く生きて行くのだ。 9 查源 か にたよつて生きてゐた國である。それ n AJ 0 は常 然であ 6 蘭印の砂 糖、 か 7 4 ~輸入因 難に

ベルギーの重工業

庫 ٤ ルギー して 獨乙 の の垂 山 地即ちライ 挺 9 地 である。 1 工業 地 塊 9 前 回復 9 大戦に於 西 に五 北 部に属するアルダン ヶ年を要 ては今回 した。 同 様 獨 ところが今度 又 乙 高原は鐵、 の馬 路 F 12 は 石炭 大 屈 服 4 の質 的 レエ 破

壌をう 業 は 大 け 破 なか 壌をうけ 2 たのでペルギー たしめ、 軍降服後 の同國 0) 軍 一需工業 はその まく獨 乙の 海 器に

なる 6 あ 50

そ 機械工業はリ 9 うちリエ 1 工 ジュは「ベルギーのパーミン 1 37 2 . ナ 3 \_ ī ル、ガン、 ガム」と云 モン、 セリンゲ等に行はれ は n る程、 鐵砲その 7 他 わ 鉞 るが 工品品

0 製 紡績業は鐵鋼等と共にペルギーの主要工業であつて主 造 で有 名 7 ある。 ガラ ス製品も同國 の誇るべき産業の一つで な産地は あ シ エル る。 上河

0)

流

域

四

7 あ る。

# 石 P 乃至 炭 は 十九キロ、炭層の厚さ九十センチ乃至八 = 1 ス 河 と支流 サン ブル 河 との沿岸が中心であつて延長 メー F N と云 は 八八十十 n る。 産出高 n, 幅 は +

年に約三千萬トンである。

であらう」としてゐる。ヘエコノミスト、十 なく、 らの國々を占領 いち早くこれらの諸國を占領したのは、「これらの國の經濟價値に目をつけ 以 上の如く獨乙 純然たる英佛攻略の足場として、軍事上の進駐を試 する事によつて享受する經濟的利益はむしろ從であるといつてよい はデンマーク、オランダ、ベルギーの經濟資源を利用し得るが、 みたものであつて、 たのでは これ

# 佛蘭西の降服と獨乙の戰鬪力

うに、 全文廿四 出來るだけ佛國を刺戟せず、しかも英國打倒のため必要な條件を盛りてんで ピエー ケ條より成 \_ この森で昭和十五年六月廿二日獨佛休戰協定が成立した。 り、獨乙が將來新ョロッパ建設の時に、禍根を殘こさないよ

ある。

を占領したため、 まづ第 は 對英作戰上獨乙戰鬪力の增大を狙つて 對英作職に必要 な潜 水艦 基 地、 航空基 かる。 。 地 を求 獨乙は佛國の大 め得 た。 經濟 西洋沿岸 的 12 は

北佛 の鐵鋼を始めとする富豐な資源を求め得た。 また大西洋沿ひに ス ~ 1 > لح 連

絡成 5 かくして獨乙 は長 期戦 に耐へうることに なつた。

第二に英國 0) 名譽 心 を蹂躪して佛國 の抗戦力を阻害するために佛國 の物的、 人的資源を英國側に追ひやることを避け、 を獨 乙侧 12 0 ける苦心をした。 卽 佛國 ち佛

をしてペタン 內閣 12 2 5 7 來 られ るように苦 心 L た。

では 佛國 の屈服で獨乙の經濟力がどの程增大したかを檢討 しよう。

聯盟の資料による

#### 東部重工業地部

乃至四千萬トン × ッ ス、 ナ 1 に達する欧州最大のロ シイ を中 心 とするこの地帯には埋産量四十一 V ı 又 鐵鑛床を擁し、 億トン、 佛國鐵鑛石生產 年 生 產 高三千 0 九〇

銃鐵生産の七〇%强、鋼生産の七〇%弱(主としてトーマス鋼)を占めて、

國重工業の心臓を形造つてゐる。

## 北部重工集地帶

及 あ てゐる。 CK る オランダ兩國よりの輸入炭は年五百萬トン程度)佛國石炭産出高の六〇%を占 埋産量一八〇億トン、年産出額三千萬トンの炭礦資源を基礎として ール、アンザン、ドナンを中心とするこの地帯は、ノル及びパドカレー ~ 兩縣 n 4 12

X 阙 内層鐵等をもつて、佛國全生産高の一三%乃至一四%の銑鐵一八%强の鋼を生産 かい し同 地 方はこれらの石炭にロレーヌ、ノルマンジイ、ピレ ネ I 等の 鐵鑛 石

する。

## 中部重工業地學

7 ルーゾー、サン・ロェンヌを中心とするこの地方は、前記二地方と異り、鐵鑛石、

数%にすぎない。しかしての地方の强味は優秀な勞働力が豊富に得られることと、 石炭とも殆んど恵まれてゐない。從つて銑鐵、鋼ともにその生産は佛國全生産額の 國境から遠くはなれてゐて國防上比較的安全なことである。そこでこの地方にはシ

ユナイダーの工場の如きがある。

生產高 界一)このうちアルミニ 以上のほかアルミニウム 四萬五千三百トン、その原料たるポーキサイト生産高六十八萬二千トン ウム一萬五千三百トン、ポーキサイト廿九萬二千トンを輸 生産に於ては、 世界有數の産出鹹であり、一九三八年は 一世

出した。

## 軽工業と農産物

北部フランスは麻、 綿、毛等の紡績業、 硝子、人造肥料、爆藥等の輕工業も

發達してゐる。

かつフランド ル、アルトワの地味ゆたかな平原は小麥、 燕麥、大麥、 裸麥、岩菜、

馬鈴薯、 煙草、 ホップ等の農産物を豊か に産出する。

次 12 食料品は英獨佛伊の中では一番自給出 一來る國 である。 食料品 貿易は毎 华人

超

75 なつてゐるが、その大部分はアルゼリヤ、チュニス、モロッコ等北アフリ の植

民地からの輸入である。

麥類は一九三八年は、一九三七年の七百一萬三千トンに比し二百四十萬トンの増

であつた。 小麥は一九三九年 中に 四萬二千十 ンを輸出 した。

馬 を輸入しなければならない。その輸入先は大部分佛領印度支邦、 鈴薯は一部飼料となり、 玉蛾黍は大部分飼料 であるが、玉 蜀 黍 0) みは需要 Æ n ッ の半 等の

植民地である。

時五十萬トンの貯産をしてゐると云ふ。 等 魚 大體 類が 自給出 重要量の九%、砂糖が同じく十二%を輸入してゐる 來る。砂糖 の輸入先は大部分蘭印、 キューが等の外側であるから常 以外 は 肉類、

品等大量自科目オス

和我の報フサルン音を属す コーニーののをしてあるから言

ては葡萄酒は生活必需品だからである。 7 W 飲料品は、特に葡萄酒は世界一の生産國でありながら、 トルの葡萄酒を輸入してゐる。これは獨乙に於けるピールの如く、 ッ = 等 の植民地から輸入してゐる。コーヒーはブラジルを始めとする南米諸國、 その大部分は、アルゼリャ、 なほ一千四百萬へクトリ 佛國 チュニス、 民にとつ ŧ

3

トアはアフリカの植民地から輸入するとエコノミストは報じてゐる。

## 大戦前の植民地活躍

## 初期の海外活動

は 9 十六 航 少數 海業者、 世紀 の獨 0) 乙 初 プラ 人 め頃に は ンデ 近 世 於て既 ン の初 ブルグ 期 に南 以來、 の貿 米 易業者 植民的 サ Ŧ, 木 等は ズ 企業 工 ラ その に参加して 12 商 中 事 時 に顯著 會社を建て、 ねる。 なもの = 2 十七世紀 7 I あ ル ンペ る には 彼 12 等 か

然 し乍ら和 蘭人、 佛蘭 西人等の 反對にあつ たしめに、 其の領地 を和崩 西 印 度 會社

7

フ

7

力

の西

海

岸

27

於て諸處

の要地

12

植

民

L

た。

12 賣 却す る 9 已 むなきに至った。

7 リドリッヒ大王(Frederich II)も亦充分海外活動の重要なるを認めて種々の計

った。したとうとう)質や問題だらっていって質見ける事が出来

盘 を樹 てたのであるが、 戰爭後 の幾多の經濟問題が あつたしめ に質現 する事 が出 來

なかつた。

だ多 して 年 0 3 彼等の海外活動を指導獎勵した。政治家、學者にして植 當 等 0 著書 是認 は נל 時 旣 何 9 n た。 12 一經濟學 も植 た事 獨 例 乙人の海外植民熱は旺盛 は、 民 へば獨乙歴史學 の國民的體系』中に於て、植民活動を先進 地 其の後獨乙植民政策論者によつて卓越した見解として評價され 領 域 獲 得 の必要と利 派の經濟學者フリードリッヒ・リスト であつて、時にプランデンブルグ 益 とを强調した。就中、リス 民思想を抱懐 女 明衂 0) ₽ W·□ トが E 王家は 规 た 0) 一八 行 者 ツ 進ん も基 四 3/ 動 4

彼リストは言ふ。

た。

其 の過剰なる人口と精神的及び物質的資本の餘力を以て植民地を建設し、 凡 そ E 规 の發展をなしつ **、ある國民は未開の國民を指導して開明の域** に導き、 新らし

き國民を産出する力を具へてゐる」と。

の植民帝國建設の必要を力説して、國民の輿論を喚起する所があつ また一八六七年、北獨乙アルグマイネッアイトウングは其の論説に於いて、 くて獨乙の朝野には植民地の獲得を唱導する者次第に多く現れたのであるが、 た。

## **貧乏なポーランド貴族**

スマルクは大陸的政策をとつて、初めは植民地の獲得に反對した。

ピスマルクの言として傳へられる有名な言葉がある。

ると。 『植民地と云よものは、貧乏なポーランドの貴族が、充分にシャッさへきられな のに絹のハンカチーフを胸にはさむ様なもので、獨乙にとつては有害無益

獨乙が事實やつて來たところは其の通りであつた。即ち一八七四年ザンジパルの

保護權を提供せられた時に之を拒絕した。

植民 國民 八四 協 の間 會の設立をみた。 〇年より六〇年に に澎湃としてやこりつくあつた植民思想は遂に實際的な植民計畫となり 。然しなほ בל けて、 國家 フ ラ の積 1 7 極的援助を行はず、宰相ピスマルクは、 フ n ·· · ルリ ン 等に幾つかの植 民

植

民地

經營費用の過大なる事を主張して斯る植

民地の獲得に反

對

る發達 歐洲 蓋 し彼に 大 を熱心に希求し、 陸 12 於ける帝國の とつて は、 植民 時に英國の態度に注意を傾 地位向上が最重要闘心事であつた。 地問題よりも成立直 後 0 倒し 獨 乙帝國 而も對外關係の圓滿な 0 內部 的 統 一の 强 化

## ビスマルクの眞意

中せられた。 八八〇年 一八七五年英國がフ 代に至り植民運動は更に 1 ヂ 盛となり、國民の輿論はアフリ ー群島を併合するや獨乙の上下は著しく激昂 力 9 開發に集

つた。同協會は一八八七年獨乙植民會社(Gesellschaft 八八四 1 年創立)と合併して華々しい活動を機模した。 王侯(Fürst Hohenlohe)が創立した獨乙植民協會は最も有力なるものであ の植民協會が現れて、この問題を熱心に研究した。中にも一八八二年ホー für Deutsch Kolonisation

なほ

イ・ハンブ

は實行不可能 危機 は 12 みると、 野ん 於て に陥つたのを救済せんとした。然るにこれは帝國議會の否決にあつた。 英國 T ピスマルクも、一時サモアに於けるゴデフロ る 彼は植民運動については確乎たる意見を有してゐたのだが、たゞ對外政 30 の反對を豫想し、對內政策に於て國內多數の代議士が十分協 であると考へたのである。一八八五年三月二日の帝國議會に於て、彼 ルグ商會が財 力 これ な 政 上 0

於て初めて實行じ得べきを信ずる」と。 は 植民政策は一般國民の多數が斷乎たる決心と信念とを以て支持する場合に

たうそって

指導 月 民 7 # 事 フ 其 六日の帝 者に一任し、 業 y 0) 15 力 後 從 42 いくばくもなくして皇帝ウイルヘルム一世は 植民 ム事を 國議會に於けるピ を行ふ事 避け、 政府は寧ろこれが保護監督をなすに止めんとした。一八八 植民 に決 地 心した。 スマ の所 n 得 然るに當 7 及 の演 X 統治 說 は、 は之と深 の F. 其 ス ピ 9 7 大要を盡 い關係を有す n スマル クは クの建議 依然、 して わ る る 不 經 確 に基合時 實 濟 四 祉 な 年六 る植 9 12

洲 CK 人に 附 i る」(以下略) 42 貿易 植 奥し、 たる如 合併 業者 地 7 す 0 植民 る歐洲人 < 3 の活動と企業的精神とに 物 の 質 その成 形式 的 地 9 發 統治は主としてその の裁判権と、 をとらず、 展 績顯著なるものに對して英國の王室特許狀と同様 並 に植 民 彼 地 常備兵を置かずして行ひ得べき保護との の英 の成 一任して成 立 國 利害關 南 に関する貴 人組 係 合が東印度會社 るべく海 者 任は、 12 委 任 外 これ し、 の領 帝 創 士 を我が航 を直 國 立 は 0 場 接 た 7. 合 海業者及 の特許釈 42 みを 之に 15 獨 乙帝 於 歐 T

## 央國の背後を衝く

獨乙植民地の取得は之を二期に分つべきである。

力 9 第 ガ 各 n 期 は 植 民 は 政府 地 \_ 及 八 び南洋 八四年より一八八六年に至るものであつて、 9 命を受 の諸 つけて、 島 を獲得 7 フ した。 9 力 西 一八八八 海 岸 0) 四 F L 年 チュ 1 ı 12 = 到 ス 獨 つて、 駐 乙 在 は 2 獨 此 乙總 9 間 9 地 領 42 と 事 7 獲 ナハ フ 3

獨 の S 陸 は < ば 7 フ くもなく y 力 また各地に於て英國 東 して英 海 岸に も現 國 9 軍艦 れて、ザン から 現 0) 代 n 37 たが 理 18 附 人 ナ ルを獲得す と激 **>**\ + ガ 烈 なる競 n は るの機會を得た。 獨 乙の國族を立て 爭 を した。 2 當 0 人英. 時 頃 ザ 女 な 人

更

42

力

大

N

ンに於ける英吉利人を追うて之を占領し

た。

32

n

王

妹

K

してハン

プ

ルグ

生

n

の

商

人

لح

結

婚

L

た

もの

から

あつ

たが、

彼

女が寡

婦

とな

るや兄王に對し父の遺言を請求した。獨

乙政府はこれを保護し、

巡洋

\*

派

造して一 八 八 四 年に これ と士 地 割 譲 に関す る條 約 \* 結 は しめた。

喜望峯 9 議 會 は 獨 領植 民 地と隣接 する 21 至 2 た 事 12 不 快 を 域じて、 南 西 7 フ y 力

÷ を併合せ 合 莊 を設 ん事 立 して、 を宜言 L = た。 \_\_ E 4" 此 = の現 4 12 象は東洋にも現 士 地 を獲得 する n て、 P 其 獨 の隣 乙が一八八八 接植 民 地 四 な 年 3 1 1 \* ネ

2

ス

ラ

ŀ°

の憤激

は

甚

だ

し

かつ

た。

英 阚 獨 0) 乙 の植 怨 恨 民 を買う 地 獲得 た。 は 而 凡て英國 かろ n 2 の意 遂 行 に反 し得 して行はれ た 0 は 全く たものであつて、 F. ス 7 n 7 0 卓 てれ 越 办 L 72 た 手 的 腕 12

あつて、 彼にとつて最も重要な る一事 は

の 價 獨 また 値あるものでない」と云 乙 雅 は 英 F. 3 國 ス 明 12 42 7 對す N す 7 3 3 は 42 友誼 他 あ 面 2 た 42 の 於て ふ事 と云 た め 獨 人。 に其 を理 解 乙植民地獲得は英國との戰爭を招致すべき程 9 一大 せ 生 鹽氏 存 しめ 12 必要 るに力め、 各國 なる利益 植 民 彼が 史 及 を犠牲に 共 植 の新 民 地 供 領 0 し得 地 豣 12 究 九八

植 あつたと云ふ(大鹽氏、 植 民 民 地 地問題で、英獨は衝突せず」との理窟を英國に分らせようとした政策は、その なる名稱を附せず、一般に保護領と稱したのも、列國に對する一種の遠慮で によつて踏襲されてゐる。 各國植民史及 び植 民 地の研究三九九頁)が、 ٤. ス 4 n クが

ピスマルク・ヒツトラーの共通點

ッ

トラー

時に一九三九年(昭和十四年)四月廿八日ペルリンのクロールオペラでの大演説に 卽 ヒット ラー は 常に植民地問題 について英獨衝突 の な 事で を説明 して ゐるが、

於

て左

0)

如

く明言してゐる。

て英國 必らず獨乙の敵國に味方すべしとの見解を堅持してゐる事は、 余 は現在でもなほ英獨 の公式、非公式 の雨政策は、獨乙が加はる如何なる紛爭に於ても、 兩國は再び戦ふ事はないと信ずるものである。不幸 疑問 の餘 地 か 英 闘は 12 な

必らず獨乙の敵國に味方すべしとの見解を堅持してゐる事は、疑問の餘地がない

する子の同時質に 羽て大力にく女介さる名句と方です

多しに

てありのなる

である。 の問 位 へて居る事であり余の深く遺憾とする所である。余が現在英國に對し提出 明 題 來 睞 が も提出しつ 42 武 示してゐる。 力紛争の原因となる謂はれのない事は、余の常に强調し來つたところ Z ける意向を有する唯一の てれ はこれまで英國 が獨 要求は、植民 乙との戦 爭 を何 地 9 か不 返還 可 7 避の あ るが、こ やうに

に第 ~ 25 獨乙の立場を諒解し得るものと信ずる。英國は自分にとつて何等價値なく、獨乙に D ルタ た。植 英國 つては死活の重要性を有するこれら植民地よりも獨乙の友情を選ぶと確 せしめる要求を提出した覺えはない。こと言つてゐる。(昭和 二次歐洲大戰にまで進展してしまつた。以下獨乙の舊植民地を檢討しよう。 にとつて、 民 發同 地 要求を除けば、余は未だ嘗て、英國の利益と衝突し、或 盟)だが持 これらの植民地は價値のないものである。 てる國英國 は 獨 乙の 主張 を率 直 にさくことが 故に 十四 は英帝 余は 年 岩石 出 四 に英 月 圆 计八日 信 风 逐 殆 は

#### 會 祉 の 植

9 及 12 本 從 獨 びノイ 乙 土 つ はア て、 に對しては一八八五年五月、 4 特許 フリ ネャ會社であつて、前者は一八八五年二月特許狀を附與 會 力 西岸の 祉 0 統治を實行 保護地以外の植 した。 ソ U 其の最 民地に對しては大抵ピスマルクの植民政策 Æ ン島に對しては一八八六年十二月同じく め主 なる 对 0) は 獨 乙東 され、 アフ 後者 y 力 は其 命 祉

1 家 9 権利を委任せられ た。

泚 が嘗て英國 其 の特許狀 より與へられ の内容は、英國が た様 北ポルネオ會社に與へたものに類したが、 な國家最 高權 の行使を委任せられ、 財政上の権利 钡 + 0) 東印度會 所 有 權

有し た。 無主

地の占有權、土人との條約締結權は勿論、

司法上の権利、

までも

次にこの特許會社の内容に筆を進めよう。

#### 獨乙東アフリカ會社―獨領東アフリ 力 の建設

迫を排 島對 探險 一八六〇年代にハンブルグの貴族フォン・デル・デッケン、リヒアルト・ 僅に二週間の間に面積十萬方粁に近い廣大なる土地を獲得した。 岸 等は プファイル伯、ユールケ博士等は一八八四年獨乙植民會社を設立し、官憲 して、秘 9 大い サア 東アフリカー 75 デニに上陸し、 21 その植民 アフリ 帯及びキリマン 力 の有望なる事を主 に渡航し、英國人勞働者に姿をやつして獨 ワミ 河に沿って内地に入り、各地の酋長と條約を結ん 33 ナロ山 一張し たが、 地、サイ 其 " 0 後 トリア湖等に カール・ペ 力 ータ ザ בע > H プレ 37 ì 7 ス 籍 18 0) 博 12

一八八五 は獨乙東アフリカ會社と改稱した。獨乙政府は右の旨英國政府とザンジパル王 (明治十八年)年獨乙政府はペーター ス 等の植民會社に特許 狀 を與 た。

國とへ通告した。

英獨 佛は、 ザンジバル王 のアフリカ東岸地方に對する領土主權が、どんな內容、

告は 性質 4 1 のもの 一八八六年 ジ n か ~ 實地 ンパ、ラム、 (明治十九年)に出來た。それによるとザンデバル王は海上に に調査する事 ~ フィ 9 アなどの島々を領有し、 必要を認め、 國際委員會を設 陸上に於て北は けた。 委員 ダ 対台の報 於て

へ十哩の幅の地帯を領有するものと認めた。

南

は

ミネ

ンガニ河(ロサア河の少し南方)その中間の沿岸約六百哩、

海岸より奥地

英獨 佛 は 右 9 報告 を受諾 次 の様な妥協 に到 達した。

英國、 南半 ンスはマダ \* 獨乙の夫 ガスカル島に對する單獨處分權を提 々勢力範閣とする。 そして兩者の境界は、ペ る。 英獨 は陸 上 ンパ に於て北半 島の 對岸 の

方 點 12 から始 至 る一直線によつて區割 まり、 4 7 4 ス 9 するのである。 4 U 9 北 麓をすざて、 サイクト 9 ア・ ヌ + 1 湖 の東

獨 乙 は共 9 後、 一八八八年四月ザ ン ジベル王より、其の沿岸全部に亙る保護權を

獨 乙は其の後、一八八八年四月ザン 33 18 ル王より、共 の沿岸全部に互 る保護権を

獲得するに至つた。

され 然 たので、翌年本國より討伐軍を派遣して漸く平定する事 るに一八八八年八月アラピア人と土民軍の大叛亂勃發し、 が出 會社の領土は 來 720 悉く役

引渡 る事 然 して、單なる一商事會社として存績する事に の し乍ら比 困難なるを覺り、 較的 進步せる社 會社 は遂に一八九一年を以て、其の主權一切を獨乙帝 會組 織 を有する土 人に對し なつた。 て単 な る 特 殊會社 が統治す 國 12

# ノイギネヤ會社―獨領ニューギニア

つたが、 南 洋に於ける獨乙植民の先驅をなせるものは、 八 七九 年 「南洋 貿易 拓 殖會 雅士 どが ح n を機 ハンブ 承 小して熱 n グ の 心 II' に活 デ フ 動 H L 1 た。 府會 であ

プ y 而 K ニア、 フ オ ン = 2 • 1 ۱۹ 7 > 1 セ マンは一八八二年ニュ ルランド等の諸島 12 根據地 1 4" を設けて植民に努力 ニア島 北 東部 及 CK 附 近 一八八八 그

四 年 アノイギ 木ヤ自社」 を設立して、八月政府の保護状 を下附した。

此 9 運動 に對する英國 側 0 嚴重 抗 議 12 對 してど スマ n 7 あ亦 斷 平として反 駁

談 領 有權 判 は を確 極 めて緊張 保 した。 したが、 而して 結局一八八五年四月、 獨 乙 は = 2 I \* = アの 協定が成立し、 北部占領 地 \* 力 獨乙 1 + ł は 占 領 ウ 1 地 域 w

群島 ムス ランドと改名し、 と改 稱した。更に其の後に於ても附近 = 2 1 7 1 ルラ ン 島嶼の分割は進められ、 ۴ 及 汉 = ュ ì • ブ y 尽 \_ 獨 الله 乙は 3 E° ソ ス 7 u ル 毛

y 群島 中 9 プー ゲ 1 サ 1 n 島、 プ 力 島等 と 獲 得 L た。 7

n

扯 は 内地の開拓事業に努力したが、 總て 其の指揮 命令權 から ベル リン 9 本 祉 12 集

中 年 せら 切の権利を政府に引渡して、 n ため、 英獨 兩國の妨害 一私立商事會社 に抵抗 して効果をあげる事を得ず、 となっ 遂に一八九九

## 大戦後獨乙植民地の分割

八八五年にコンゴー條約が植民地所有國の間に締結 され た

3 條約調印國によつて與へられた嚴肅なる保證は、

n た。

然

央アフリ

カに於ける歐洲列張の植

民地

は中立たるべき事が宜言せられ

るに世界大戦が勃發するや、聯合國側はこの條約を蹂躙して、一九一四年八月

英國は東アフリカに於て戰端を開き根民地は戰爭の舞臺となつたのである。 **計電報** る戰爭に捲き込まれる恐はないから、植民地在住歐州人は何等憂慮する事 九一四年八月二日、植民次官ゾルフ博士は條約の規定に準據して植民地が差迫 を以て獨領東アフリカ行政當局 に通告したのであつた。その後日ならずして、 聯合國によつて無視さ を要 (せぬ

五日に獨領アフリカ極民地に對して軍事行動を開始し、大いで其の他の獨領民地を も武力を以て占據し、 大戦の終了した時は、獨領植民地の大部分は聯合國に征服さ

れてしまつてゐた。

かくて舊獨領植民地は、次の如き國々の統治に委ねるし事になつた。

# ヴェルサイユ族約による獨領植民地の分割

委任統治國及び

質徴 (平方順)

施人口(千人)

)獨領東アフリカ

タンガニイカ

英(

(B式) 三六三、000

五、〇二二

0000

三、五〇〇

(內獨乙人二、一四九人)

キオンガ

n

アンダ、

ウルンディ

ベルギー(B式)

葡領東アフリカ聯合

〇百百アフリカ

南阿聯邦(C式) 三二二、〇〇〇

〇カメルン 英 佛 (B式) (B 大) (併合) 一〇四、六〇〇 一六六、000 三四,1100 11,1100

八〇〇

〇トーゴーランド 東 西 部 部 (B 去) (B发) 110,000 111,000

英・谦・ニュージラ 九

〇大 洋

洲

ナウル

獨領サモア 獨領ニューギニア ソロモ ルク群島 ン群島 ンドッ(C式) (C)式 九二、六〇〇 000,1

四六〇

五〇

1100

七五〇

マーシャル群島

カロリン群島

アナ群島

日本(C式)

九六〇

〇膠洲灣租借地

支那へ返還

40 に廿九萬方哩を増加した。 舊獨領植民地の分割に ▲り、大戦前既に四百萬方哩の屬領を有する佛蘭西は、 B 新に 價値ある屬領、二萬一千方哩の土地 また大戦前既に九十二萬六千哩の風領を有してゐたベル をその支配下に入れ、 更に英國に 更

九十萬 方哩の大領域をその支配下に置くに至った。

つては七十三萬三十方哩の土地を新にアフリカに於て獲得し、

アフリカのみで三百

委任 統治 の發展はまるとに微々た るもので、受任國の財政負擔となつて居る。

民地でないから開發の必要が少いので發展が遅々としてゐるのだと云ふ。 特に佛蘭西に於て然りである。その理由は、本國の經濟難打開のために獲得した植 (阿洛氏

中心有限可心方不名にてはる一名の五日に一名前の我を引引しているしきる。

人口、資源、植民地一三三頁)

## 獨乙本國の割譲

た。 境を劃定する事は頗る困難で、人民投票によつて、その歸屬を決定する方法を用ひ 獨乙の南北及び西部は獨乙民族及び獨乙語族の境界が稍々明瞭に區劃し得るに反 東部は幾多の他國民と混血してゐる。かくる國民的に混血せる地域に於て新國

人民投票の結果は左の通りであつた。

〇北部シユレスウイッヒ第二地帶(一九二〇年三月十四日施行)

五一、七二四票獨乙

一二、八〇六票 デンマークへ

西プロイセン (一九二〇年七月十一日施行)

九六、八八九票 獨乙へ

〇東プロイセン

ポーランド

七、九七七票

三五三、六五五票

獨乙へ

七、四〇〇票

ポーランドへ

〇上部シュレージェン(一九二一年三月廿日施行)

七一七、一二二票

獨乙へ

四三三、五一四票

ポーランドへ

〇塊太利領ケルンテン(一九二〇年十月十日施行)

三七、三〇四票

塊太利へ

一五、二 九票

ユーゴスラヴィアへ

右の如き明確なる結果を示せるにも拘らず獨乙は其の領土の多くの部分を奪はれ

右 0 如き明確 なる結 果 を示せる にも拘らず獨乙は其の領土の多くの部分を奪はれ

であ は つて た。 政 治 悉く獨乙 かくる國 的理 由 から、 に不利に決定され 民的 12 純 混 獨 血せる地域に 乙領 な た。 るに 例 於ける新 も拘らず、 へばダン 飒 獨乙若くは塊太利か チ 境の樹 Ł, メー 立 は、 × n, サ 工 南チ n ら切 サ イ p り離 ß ユ N 條 約 の たの 如う 12 I

ので、 外 12 登錄 相 獨 乙とべ サ 7 す 同地方をベ る事 1 N デ が出 4. n 7 1 來た。 ルギー領に編入さす可しとの意見を持つ者のみ、 國 工 境の ルデ 自身 オ この投票は イベンーマルメ \$ てれ 一九二〇年七月廿四 を 『滑稽』 ディー 地 ならと稱 方に於け 日に行はれ、 L る人民投票は特異 7 る た位 自 分 6 時 あ 9 0 名を 30 jν 名簿 4 9 多

哩 を減少し 7 工 n サ た。 1 2 獨 條約は、 Z 本國 の失 獨 乙本國をも分割したが、 へる 地 方は左 の通 りである。 この結果獨乙本國は二萬七千方

#### 平 和條 約による獨乙本國 9

割

34

THE STATE OF

地

が

先

積

(平方哩)

人 口

| アルサス、ローレン                        | フランス            | 五、大〇七                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 一、八七四、〇一四                               |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 西プロイセンの大部 )                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| ポーゼン、東シレシア                       | ポーランド           | して、八一大                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 三、八五四、九六一                               |
| 東プロイセン                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| 上シレシアの一部                         | チェッコスロヴァキア      | Community Commun | 四八、四四六                                  |
| メーメル地方                           | リトアニア           | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 四、三                                     |
| ダンチヒ自由市                          | 國際聯盟下へ          | 芸元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ======================================= |
| オンペン、マルメデイ                       | ペルギー            | <b>E</b> (00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>*0</b> ,000                          |
| シュレスウイッヒの一部                      | デンマーク           | 一、五四                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 一类、三灵                                   |
| ₹<br>    •                       |                 | 三三三                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 大、四七五、六四〇                               |
| ザール地方                            | 十五年間國際聯盟下へ 七、元0 | 七、元〇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | セセニ、セ大〇                                 |
| (備考) ザール地方は一九三五年一月人民投票により獨乙歸屬に決定 | ル三五年一月人民投票に     | より獨乙婦屬に                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 決定                                      |

ール地方

(備考) 4 ール地方は一九三五年一月人民投票により獨乙歸屬に決定

# ナチスの擡頭と其の植民政策

# ナチスの誕生—一九一九年一月九日

世界大戦役の獨乙に於て、國民を蹶起せしめたものは、 國民社會主義獨乙勞働黨

即ちナチス黨である。

Ī ツ 一九一九年一月九日、 4 兩名が、 ミュンヘンに『獨乙勞働黨』を設立し、同年九月十六日アド 著述家 オットー、 ハルレル、錠前鍜治工アントン・ド ル ・ウル フ・

た。 E " 當時黨員總數僅かに六十四名に過ぎなかつたが、 ŀ ラ 1 から 同黨に加入し、一九二〇年一月一日始めて黨本部が設置されるに 同年二月廿四日、 水 フプ 至っ

U 1 酒場』の廣間で第一回のナチス黨大會を開き、アドルフ・ヒットラーは こへに

参集した二千名に餘る聽衆の前に、廿五ヶ條の綱領を始めて宣言した。

戦後獨乙國民の世界に處すべき態度と方向とを明示してゐる。 この綱領は今日に至るまで、何等變更されることなく、着々として實現され、

### 廿五ケ條の綱領

廿五ケ條の綱領は左の通りである。

一、民族自決權に芸き、總ての獨乙人は一致国結し、大獨乙國を結成すること。

他國と平和の權利を享有すること。ヴェルサイユ條約及びサン・ジェルマン

條約の廢棄。

三、獨乙國民の生存のため並びに我が過剰人口の移植のために土地(植民地)を要

求する。

四、『國民同志』のみ獨乙公民たることを得、國民同志は獨乙人の血統を有せざる

羽する

からず。從つてユダヤ人は國民同志たることを得ず。

五、獨乙公民にあらざる者は、單なる客人として、獨乙國內に滯在することを得。

六、獨乙公民のみ、國政の指導及び法律に關する決定に參與し、且つ公職に就く

事を得。

七、國家は、 獨乙公民の職業及び生活につき考慮すべきものとす。獨乙公民にあ

らざる者は追放せらるくことあるべし。

八、獨乙人にあらざる者の獨乙への移住は之を阻止することを得、一九一四年九 月二日以降移住せる獨乙人にあらざる者は追放せらるくことあるべし。

九、 總ての獨乙公民は同等の權利及び義務を有す。

+ 人の行爲は共同の利益と衝突すべからざること。 獨乙國民は第一の義務として、精神的或は肉體的に生産に從事すること、個

無職及び不勞所得の禁止、利子奴隷の打破。

十二、一切の戦争による利得の回收。

十三、トラスト経營企業の國營化。

十四、大經營の利益分配に對する要求。

十五、養老事業の確立。

十六、健全なる中産階級の確立、百貨店を地方公共團に依る經營に移すると、小

商工業者の救済。

十七、土地制度の改正、即ち土地が不合法に所得され、又は公共の利益に反し管

理せらるく場合は、公衆の利益のため無償に收容さる。土地質買投機の防止及

び地代の廢止。

十八、公衆の安寧を害する者は彈壓す。重罪犯は死刑に處す。 獨乙普通法の實施。

二十、國家教育事業の確立、即ち貧じくして特に天賦の才能に恵まれたる見童を

7

別て電通社の情施

民 家の 經管によつて教育すること。

國民 の健康増進、 母性及び小見の保護、 未成年勞働の禁止、體育の獎勵。

國民軍の組織。

二十二、 らず、 ざるものは、獨乙新聞の経管に容與することを得ず。 非獨乙新聞は許可を要し、 政治的虚偽に對する彈壓。 獨乙語を以て發行するを得ず。 獨乙新聞の社員は、「國民同志」たらざるべか 獨乙人にあら

二十四、 質主義的 21 於いて、國內に於ける信仰を認む。國民社會主義獨乙勞働黨は一定の信仰告白 東 料さるしてとなく、 獨乙國家に對して危險なく、 精神 に挑戦す。 積極的キリス 獨乙國民の恒久的更生は、『公益は私利に優先す』 且つゲルマン人種の道徳に背 ト教の立場を代表す。 我黨はユ かざる限 K 4 的物 りに

根 本観念によつてのみ可能たるものなり。

二十五、

鞏固なる國家中央權の確立。

全國土に對する中央議會の無制限的權能の

各同盟國家に國家の法律を施行するため階級及び職業會議所を設立する

250

十數年間の在野時代を通じて、常にサエルサイユ條約の廢棄、失地植民地 解來ナチ スは一九三三年、ヒットラーの統率下に、この獨裁権を確立するまで、 の回復を

呼びついけ

述べ、祖國獨乙の復興のためには、領土擴張の不可缺なる事を強調してゐる。 に瀕せる場合には、土地や領土を求める権利は義務にまで轉化し得るものであると E トラー自身も、其の著「我が闘争」に於て、領土の狭少なため大民族が沒落

され ラー したものとは相違せるものもある。即ち『我が鬪爭』はナチス政権樹立のための貴 ヒットラーの『我が闘爭』はナチス執権前に書いたもので、その内容も、ヒ てゐる。中にはまた「我が鬪爭」の主張を實行しながら、結果に於てその豫期 から 政権を握つて、實際に對外政策を實施する様になつてから、 變更を餘儀

されてゐる。中にはまた「我が闘争」の主張を實行しながら、 た ものとは相違せるものもある。 即ち「我が闘争」 は ナチス 政権樹立のための貴 結果に於てその 豫期

望 大 37 重 獨乙帝國 は、 0) な掛聲であつた。從つて獨乙国民の平真 根幹は、 先づ 東漸 一の實現を期するものである事は明白 失地の回復、 してポ ーラン 平等機の確立によつて國機回 ۴ を狙 U 南進 『我が闘争』に一貫するナチ して である。 地中海 に出 復の水平運動に成 で、 獨 乙民族 ス獨乙 の統 功し た曉 の総

### E ツトラーの『我が闘争』に現れてゐる東方政策

2 ラーはその著『我が闘争』の中に於て次の如く述べてゐる。

#### 族の生存権

民

知の力によつてのみ確保し得るものであることを、我々は知らねばならね。 12 決 して 將 脖 來 利 天 12 者 於 か 12 ら奥 いて のみ権力は與へられる。 あい へられたものでなく、 + 地 や我が 民族は 現に我 生命 生命は、 々が を的にして戦 天から奥 生活を管んでゐるところの ひ取 へられ 2 るも た もので ので なく、 あ 大地 同様 は、 た

ならね。特にそれが黑色人種の如き場合ではなく、人類文化に偉大なる貢献をなし たところの我 ような場合には、 更に我々は、若し土地がないために、これ以上生存して行く事が出來ないといふ 々獨乙民族の場合に於て、猶更そうである。 土地を要求する權利は、同時に義務にまでなる事を知らなければ

ある。と喝破し更に語をついで日 である。しかも强國になるための絶體的條件は、民族の生命であるところの土地で 獨 乙は世界の强國にならなければならね。然らざれば、寧ろ存在せざるにしかず <

### 獨乙民族の政治典範

而して、かくの如き國家の形成を、我々は凡ゆる方法によつて妨害し、破壞しなけ を組織せんとするすべての企ては、これを獨乙に對する攻撃と認めなければ 二大勢力の成立を、我々は認める事は出來ない。また獨乙國境に第二の軍事的勢力 我が獨乙國民の政治的典範は、 次のやうなものである。即ち、歐洲 大陸 に於 なられ。

而して、かくの如き國家の形成を、我々は凡ゆる方法によつて妨害し、 を組織せんとするすべての企ては、これを獨乙に對する攻撃と認めなければなられ。 破壞 しなけ

n ば ならい。それは我々の権利であるばかりでなく、義務であると思はねばならい。

大久保康雄氏譯、ヒットラー・わが闘争

## 民族國家に於ける外交政策

#### かくて彼は云ム--

でなければなられ。而して、 民族 12 於ける外 交政策 は、 そのためには、民族の人口と土地との問題を完全 その國家内に含まれて ゐる民族の生存を保障 する に解

決する事が先決問題である?……

英 蚁 B u ア B アメリカ合衆國もすべて廣大なる面積を領してゐる。 佛蘭西 も同

様である。

0 血 佛 が急激 湖 西は、 に流 その領域内の黒人達を徴發 れ込んで、今や歐洲の一角に、 して軍隊 アフリカ黒人の國家が建設されたの を補 充し、 また混 交 の結果、 黑 人

6

な

いかとさへ疑はるくほどである。

そしてラインからコンゴーに至る地域の人間も、人種的に遙に低下する事を免れ 血は消滅 若し佛蘭西が、かくの如き状態のまし、三百年經過した時には、フランス民族の し去つて、歐洲人とアフリカ人との混血人種の國家が出現するであらう。

The state of the s

持 る事もしなかつた。たど植民地の維持に、以たすらこれつとめてゐたのである。 9 として、英獨伊同盟の軍事的意義を强調してゐる。 清算し現狀 移住地を擴げる事もせねば、植民地の土人を軍隊に用以て、 を提供するところの土地と、民族の人口との間の不均衡を打破し、 國 2 社會主義運動は、民族に生活資源を與へ、且つ政治上軍事上に が佛蘭西の植民政策と昔の獨乙の植民政策の異る點である。獨乙は獨乙民族 の打開に努めねばならね(同前三四二頁)と叫び、且つ獨乙外交の方 帝國の勢力を擴張 歷史的 も精力 な過去 あ

伊軍事同盟

#### 英 獨伊軍事同盟

5 から結ばれてゐる聯合國側の連鎖させる事が出來、 2 9 よつて二つの効果を期待する事が出來る。 不俱戴天 乙の自由獲得の運動は、はかり知れね程の便宜を受ける事が出來るのだ。 の効果が、 我 さう 々の 同盟者たり得るものは、 な の つ た曉 はじめの中は、 仇敵たる佛蘭西を國際的孤立に追ひつめる事が出來るのである。よし には、歐洲 單に道徳的作用 に於ける行動 英國と伊太利あるのみ。……英伊と同盟する事に 即ち一つは、これによつて世界 の決定權は、佛蘭西の手中から脱して、 にしか過ぎずとするも、 他の一つは、かくして我が民族 これ 12 大戰當時 何故な t

完全に英獨伊の掌中に歸するであらうからである。……

5 恐らく佛蘭 だが、 西 は、 我 あらゆる手段を用 々は耐へ忍ば ねばなられ。努力と忍耐 N て我 々を苦しめ、 この同盟の成立を妨害す そうすれば、 やが

T 我 4 は 佛蘭西 の野望を粉碎する事が出來るであらう。

大陸

に於ける佛蘭西の制覇を默視し得ざるもの――これが、我々の同盟者なのだ。

と結んでゐる。.....

アと握手するに至つた。これ運命の皮肉かヒットラーの妙策か。 これは質現しなかつた。寧ろヒットラーが「我が闘争」の中に仇敵視してゐるロシ ての短文の中にヒットラーの當初意圖してゐた英獨提携論が現れてゐるが、 遂に

#### 植民地返還要求の政治的理 由

#### 國 家 の 名 譽 の た め に

强 いのである。 獨 乙の植民地返還要求は經濟的理由のみからでなく、寧ろ經濟以外 その要旨は の理 由の方

こうだ。

で一九三六年九月、 な ラ する。 る國 を 獨 生んだ獨乙は世界の文化に貢献する所大きか 乙 家 は 國家的 獨 12 乙 も劣 の售 名譽 9 植 は ے ع 民 しな のた 地 めに、 返還 50 ルンペルグに於けるナチ 要 從 植民 求は、 つて獨す 地的 乙は この一般的平等地位 地 他 位の平等を要求する。カント 0 列 つた。 强 ス黨大會に於て と同 一の 獨乙の文化 0) 權利 環に過ぎな を専有 水準 Ł ッ ŀ す は を出 ラ る事 他 0 總統 そこ ゲ を要 如 何

は

「獨乙は、 その植民地要求に對して正義が行はるべしとの主張 を撤回する事を得

ない。 獨乙國民の死活的權利は、他國民のそれと同樣に重要である」

と叫んでゐる。

### 英佛の陰謀

世界大戦が終了するや、 聯合國はその占領せる舊獨領植民地返還に反對した。そ

の理由は

- 獨乙はそれを潜水艦の根據地とするであらう事
- (二) 獨乙は土民を武装せしめるであらう事
- 獨乙はそれを陰謀のために利用するであらう事
- (四) 獨乙は、土民を壓迫するであらう事

等であつた。これを要するに獨乙から植民地を奪ひ、これを返還するに反對する理

別とに 計画を 周辺するではらず、

由 は 獨 乙は 植民國としての能力なし」と云 本本 で ある。

的 盟 の成 協 מלל 定によつて決定されたのではない。サエルサイユ 1 公立以前 る理 由 の、一九一九年五月七日の英佛最高會議に於て決定したのである。 の下に舊獨領植 民地を分割した のであるが、 條約の批准 獨乙の植民地分割は國際 以前 12 即ち 國際聯 何阿

氏前

| 揭書一六四頁)

植民 白 は な 聯 種 地 る道徳的 合國側の 統 は 治 未 開 の功績を指摘し、 また事質を誣ふるも甚だしい。こくに於て、 権利を保有すると主張し、また多くの論者は、 地 「獨乙には植民地經營の能力無し」との口實位、 を統治、 支配すべき任務を有し、獨乙も列强と共に、 その 未開地 の文化的開拓の手腕 獨乙は敢然かくる虚言 戦前に於 を讃へ、 獨乙 を侮 或 これに参加す け 11-る 辱 क् 獨 す た Z 3 現在 人の を排 为

主張である。

### ロイド・ジョージの言質

A STATE STATE

と云 帝國主義的動機より出發するものでなく、獨乙國民に經濟生活上の便宜を與 獨乙の植民地返還要求は、道徳的にも法律的にも經濟的にも妥當である。それは ム願望に立脚するのである。 へ度い

するのではない。 B のを返 この要求は、『有たざる國』の願望や要求と同一でない。獨乙は元々持つてゐた せと要求するに過ぎない。獨乙は新たに、他國の植民地を割讓せよと要求

治地となったが、受任國は、統治を委任されたとけであつて所有權を獲得した譯で は 返還せよと要求するに過ぎない。獨乙の全植民地はヴェルサイユ條約により委任 ない。この事は聯盟規約によっても明らかであり、また委任統治の本質でもある。 は 獨乙の所有であり、聯盟規約により、一時的に統治を委任されてゐる領土 統

は ない。この事は聯盟規約によっても明らかであり、また委任統治の本質でもある。 ろんとに お
治を

弦

们

され

たい

けで

あつ

て

所

有

権

を

獲得

した

譯

で

きす マフンフス

性質 そこでヴェルサイュ會議の四巨頭の一人であつたロイド・ジ に闘する誤解を防ぐために、 一九三六年二月、下院に於て次 3 ージ氏す委任統治の の如 く言明した。

即ち

ئے な 5 サ 0 æ. N それらは サイユ條約の下に、これらの領土は英領として我々に與へられ 國際聯盟に與へられたのである。その法的權利は聯盟に歸屬する」 たのでは

主権の決定に當つては、 3 要求 凡ゆ 工 ルサイ る植 民 ユ條約の基調となつた一九一八年のウイル 地 に闘する自由 關係植民地住民の利益は其の統治権を附せらるべき政府 な公平 な判定は左 の原則によるべき事、即ち植 ソン 平和網傾第 五 條 は

得 と規 の権利を與へ以筈であつた。 定 た。 これ に從 へば、大戦中に於ける獨乙植民地の占領は、 占領國に何等獲

9

と同等の

重要性を有す

5

民地

みれば、 るにこれは聯合國側の裏切るところとなり、獨乙はヴェルサイユ條約第一一九 この事は聯合國側の甚だしい不信、非合法の行爲である。

権利ありと主張するのである。 從つて、かく不法に奪取せられたものに對しては再び其の回復を要求する合法的

# 委任統治の新形式は何のため

らば、獨乙はこれら護渡地域の價値を、賠償金の中に含める事を要求するに至つた が普通の方法で戦勝國に分配され、それらがこれらの國に主権と共に譲渡され 九二一年ランシング氏の發した言葉を引用しよう。彼は言ふ――若し獨乙の植民地 考案し聯盟規約第廿二條に規定した。何故か、る新形式を採用したのかに關し、 歐洲大戰の結果、列强は獨乙舊植民地を分割するに際し、委任統治なる新形式を たな

らば、 が普通の方法で戦勝國に分配され、 獨乙はこれら護渡地域の價値を、賠償金の中に含める事を要求するに至つた それらがこれらの國に主権と共に譲渡されたな

益 て實際上は委任統治制の利他主義は委任統治を獲得した列强の利己的な物質的 聯合國側 來ならば、獨乙の聯合國側に對する債務を著しく減少せしめる筈のものであつ れる事になつた。 そうして委任 であらう。そこで聯盟は、住民の利益のために委任統治地を分配するものとな に奉仕す は る結 賠償金に何等の損失を蒙る事なく、 統治は新領土を獲得するため 果 かくして委任統治制は獨乙から植民地を奪取した。その價値は本 12 なつたの である。 の一手段ではなく、 植民地を獲得したのである。 一個の 義務 と見 たが、 從つ 做さ

以下 この 梅獨 古 乙植 資料 民地 を用ひ の經濟的價値を檢討するが、資料は一九三四・五年のもので必 る事が、何故獨乙が植民地を必要とするかの理 曲 をよく説

明すると考へたから。

7

# 原料資源供給地としての植民地

ゲッペルスの叫び

ゲッペルス宣傳相は

『近代工業の基礎原料は石炭、鐵、石油、棉花、ゴム及び銅である』

他は一部又は大部分を輸入してゐるのでゐる。 と叫んだが、これらの中で獨乙が比較的豊富に有してゐるのは、石炭のみであつて、

(輸入額の四〇%)、メナト(輸入額の三〇%)、熱帶木材(必要量の二〇%)が得られ 舊獨領植民地からは、シナル麻(必要量の二倍)、燐酸鹽(輸入額の七五%)、コトア この際に、自國植民地から原料を獲得出來れば、大いに助かる事は明らかである。

(輸入額 舊獲領植民地からは、シナル麻(必要量の二倍)、燐酸鹽(輸入額の七五%)、 の四〇%)、 パナ、(輸入額の三〇%)、熱帶木材(必要量の二〇%)が得られ トア

の六分の一は今直ぐにでも舊植民地から獲られると云よ。 50 8 現在 就 中特筆すべきは、 獨 乙 は 植 物 性油 と脂肪 食用脂肪 とを年 の原料となる植 々六十萬乃至七十萬噸必要としてゐるが、 物 性油 を大量 13 獲得出 來 る事 であ

#### 植 民 地 の 果 たす役

獨 の植 民地返還要求に對する反對者は、 酉 獨乙植民地が 獨乙の手 に儲つたとし

T

獨

乙

の輸

入依

存

性は左して緩和

され

な

5

と云

六。

では

體舊植民

地は

獨乙

9 原 料 及 X 食 料 9 不足の幾何 を滿たし得 るかを吟味して みよう。

試 みに一九三四

年に於ける舊獨乙植

民地

より

9

主

たる

原料

食料

の輸出

數

同

對す る獨 乙の輸入數量を對照すると左 の通 りである。 (單位噸

品に

獨 入總量

油種、

胡桃、

果實(採油用)

七九、四究

よりの輸入総量 を関領権民地(B式

六、 兄 九

| 115     | 燐          | 護       | 棉      | 羊毛       | 皮    | (其        | 各種         | 3      | <b>3</b> | 英        | 各種       |
|---------|------------|---------|--------|----------|------|-----------|------------|--------|----------|----------|----------|
|         | 酸          |         |        | 羊毛其の他獸毛  |      | の内シ       | の亜麻        | ハア原    | 1 1 1 原  | (其の内パナナ) | 各種の熱帯性果實 |
| 材       |            | 謨       | 花      | 獣毛       | 革    | (其の内シサル麻) | 各種の亞麻及び大麻  | 料      | 料        | ナナ)      | 性果實      |
|         |            |         |        |          |      |           | 781.       |        |          |          |          |
|         |            |         |        |          |      |           |            |        |          |          |          |
| 一六九、六四七 | 公司、连宝      | 态、<br>六 | 当中、四三  | 一一一一一一一一 | 一、二九 | 三七、九七一    | 一五、一九      | 101、元1 | 四十、0年    | 九六、一四九   | 五八五、九一八  |
| t       | <b>35.</b> | =       | remark | =        | 74   |           | <i>7</i> L | to and | -        | 34       |          |
|         |            |         |        |          |      |           |            |        |          |          |          |
|         | -          |         |        |          |      |           |            |        |          |          |          |
| 三       | 大一九、八五九    | 140,11  | 七、三四五  | 九二       | 五、谷八 | 四一五一〇     |            | 莹、些六   | 一五、八五九   | 云、四九     |          |
|         | 70         |         | -      |          |      |           |            |        |          |          |          |

熱學生木材

ころべ、こここ

五四、丘三三

穀類(玉蜀黎、稷等) 熱 帶 性 木 材 一元、三元 一员、000 大。の量 五四、五三

製

材

一六九、六四七

三五

Jac states

金 ダイヤ モン **F**\* 二五八、九大七(カラット) 三二、六〇三(オンス)

帶性木材、植物油等は夫々寄與する所大きく、また金(ニュー 産)及びダイヤモンド(南西アフリカ産等)も注目に値する。 前表によれば、シサル麻は獨乙の需要を充たして餘りあり、 燐酸鹽、パナナ、熱 ギニア及びタンガニ

委任統治國の怠慢

力

九一三年に一六二、一四〇、〇〇〇マルク、一九二八年に二六二、三〇二、〇〇〇ライ 舊獨領 植民地からの原料輸出額は、一九〇八年に二七、八三六、〇〇〇マルク、一

E

-

ルクに上つてゐる。

九〇八年より一九一三年迄の増加に比して、一九一三年より一九二八年までの

増加は鈍いが、その原因は何處にあるのか。

治して 治地の開發には、全力を注がないと見るべきであらう。若し資源の乏しい獨乙が統 自 地に大なる投資をなす意志がない。更にまた、委任統治地を餘りに發展させると、 2 委任統治國は既に植民地を所有してゐるから、たぐ一時的に統治を委任された土 9 從來 **ゐたら、** からの植民地との間に不必要な競爭を惹起する惧れがあるから、委任統 もつと査源開發は進んでゐたであらうとみてゐる。 (阿部氏、人口、

### 委任統治下の鐵道

植民地一五三頁)

なほナチ黨植民地部長リッタア・フォン・エ ップ博士は

獨乙は大战前 から、その主権の下にある地域 の一切の資源の系統的な開發に着

獨

6

は

ナ

战前

かる

5

そ

0)

主権

V)

F

12

あ

3

j也

域

V)

切

0)

資源

9

系統

的

な開

發

に着

注 委任 何 しては、 な 手してゐ 意 等必 必要 を敷 の排 統 治 要としな 6 ある。 は 氣 地 々持 たが、 n 候的 域 方が 9 つてゐたが 併し 條 開發 てれ い諸國に 少 件 が同様な委任統治地域に隣接する諸國 מל サ は 2 Æ, その た。 原料 ために、委任統治地域 分配 N サイユ 過剰人口の 生產 されてしまつた。その上これらの諸國は 會議 9 みならず、 生活 に於 て、 維持 の開 その 0 獨乙植民地 た 發に携は 他 めに 0 事 必要 の開發に對 項に関しても―― は、 る立場に 7 新植 あつ た 民 居なか してよりも 他 地 に爲 9 領 现 つた。 に對 すべ 12 有 中

統 夫 は 性 東領 治下にある地域よりも、 種 4 例 此 子 較す は 及び果實の輸出總額、 東 7 ŀ ると、 フ 1 y 7 力 1 甚だ示唆 ラ 9 **>** 2 k. ガ 及 --に富む結果が出て來る。 \_ 以 層系統的に開發が行はれ 1 力 力 بر R 力 n n とウ ンとフ ン 2 ガ ラン n ン 4 N 及 ス ー領コンゴー及びニゲリア X 領 即ち歐洲諸 ケ 中 てゐる事が 央ア = 7 との フリ 國 棉 力 明 の植 花 との 瞭となる 0 民地 木材、 輸 出 との は 總 委任 また 額 油 と

統治制が布かれて以來殆ど停止してしまつた。 また次表によつて明らかな如く、委任統治地域の交通運輸機關の發達は、 委任

(單位キロメートル)

#### 既設又は建設中の鐵道

| トーゴーランド  | カメルン     | 西南アフリカ | 東アフリカ  |       |
|----------|----------|--------|--------|-------|
| 1        |          | 六一方    | ולויון | 九一四年  |
|          | 五〇四四     | 11,114 | H      | 一九三四年 |
| <u>=</u> | <b>芩</b> | 一七九    | 四四     | 增加    |

なか

ったのである」と。

**屋設されたものであり、委任統治國は、その後鐡道擴張のために殆ど何等も爲さ** 

かくの如く委任統治地域の殆どすべての鐵道は、僅々廿年間の獨乙統治時代に

なか 短設されたものであり、 クた のである」と。 委任統治國は、その後鐵道擴張のために殆ど何等も爲さ

## 獨乙舊植民地の經濟的價值

## (1) 獨乙植民地主要産物輸出額

その著『獨乙植民地帝國』の中に述べて居る。今その統計を引用しよう。 程の額と、その原料品を各國に、又は自國に輸出したかをパオロ・デ 歐洲大戦前に於ける獨乙が、その植民地よりの主要生産物の輸出に對して、 オルダニイは、 如何

### 〇東アフリカ(千馬克單位) 獨乙植民地主要產物輸出额(一九一二年)

| 密        | 2        | 皮     | 3     |
|----------|----------|-------|-------|
|          | 1        | -     |       |
|          | E        | 類     |       |
| 100      | 1        | 類     | A     |
|          | -;       | 124   | 八     |
| 八二九      | 九旦三      | d'Oxt | 四六    |
| <b>£</b> | <b>3</b> | 縮     | 緑     |
|          |          |       | 物     |
|          | ブ        |       | 艨     |
|          | 5        |       | 維     |
|          | 5        |       | 類     |
|          |          | =     | -12   |
| 1        | 五公       | 1,110 | 七、三宝九 |

3

| 3<br>,                                   | ੜੀ        | 棕櫚種子  | 〇トーゴー(單位千馬克) | 木,材 |       | a'    | 〇カメルーン(単位 | 樹脂   | *   | 象        | 胡麻       |
|------------------------------------------|-----------|-------|--------------|-----|-------|-------|-----------|------|-----|----------|----------|
|                                          |           |       | 馬克)          |     | ア(素材) |       | (單位千馬克)   |      | •   |          |          |
| 三                                        | 九七六       | 四、四四二 |              | 六头  | 三、三八〇 | 二十四十二 |           | 1:10 | 101 | 灵        | <b>3</b> |
| 玉                                        | 綿         | 椰     |              | 象   | 椰     | 棕     |           |      | 木   | se<br>Je | 蛋        |
| (print)                                  | -         |       |              |     | ~~    | 櫚     |           |      |     | 1,       |          |
| 蜀                                        |           | 子     |              |     | 子     | 種     |           |      |     |          |          |
| 黍                                        |           | 油     |              | 牙   | 油     | 子     |           |      | 材   | ミルクチーズ   | 升        |
| Seeds<br>Seeds<br>1125<br>Seeds<br>Seeds | <b>31</b> | 一、一   |              | 至   |       | 四、四〇六 |           |      | 一四次 | 吴        | 門二       |

〇南太平洋諸島(單位千馬克) 0 西南ア 羊 3 フ ŋ 力 (單位千馬克) ラ 毛 10、四日 九五 四四 奖 吾 綿 王 鳥 烽 駝 皮 鲖 鳥 の 蜀 酸 の 羽 羽 泰 毛 毛 革 129 大、五三 五五 <del>問</del>元 九九 三 元

- 87 -

いない。

云ふ議論がある。

なかつた。

獨

乾

海

鼠

貝

殼

兲

乙本國の植民地からの輸入は、本國の輸入總額中の僅

かの部分を占

める

12

過ぎ

だから舊植民地は獨乙の原料難の解決にとつては餘り役に立たない』と

である。 地 乙本國は 的發展の初期にあつたに過ぎず、從つて物産が豊かでなかつた事、第二 |産物の四〇%しか必要でなく、残餘の六〇%は他の市場に於て販賣されてゐた事 てれも二つの重大な事質を忘れてゐる。<br />
即ち第一に當時の獨領植民地は未だ經濟 その必要とする物資を到る所で、容易に手に入れる事が出來たので、植民 に當時 は

## ② 世界稳定額中に占める割合

次 に最近に於ける委任統治領土の産出額を世界總産額中に於ける地位を見よう。

〇タンガイカに於ては

金屬類——金(〇・1%)

織物繊維類 シサール(三三%)、棉花(〇・一%)、羊毛(〇・一%)

柱 物 性油類 -胡麻油(○・六%)、コプラ(○・五%)、落花生油(○・五%)、棉 子油(〇:一%)

子油(〇:一%)

食 糧 類---コーヒー(〇・五%)、パター(〇・一%)

〇英領カメルーン

植物性油類 一椰子油(四·五%)、 落花生油(〇·四%)、胡麻油(〇·四%

食糧品類―ーコ、ア(〇:六%)

〇英領トーゴー

食糧品類——コ、ア(一・九%)

〇西南アフリカ

物 類 サアナジウム(三三%)、石炭(〇・一%)

食糧品類——ペター(〇・四%)

〇佛領カメルーン

食糧品類——コ、ア(二・八%)

〇佛領トーゴー

植物性油類 -椰子油(○・六%)、コプラ(○・一%)

食糧品類——コ、ア(一・一%)

〇ニューギニャ

金屬類——金(〇·五%)

4一生了4(0:1%)

植物性油類――コアラ(三・七%)

Oナ ゥ ル

籤 物 類——燐酸鑛(四·四%)

〇西部サモア

植物性油類――コアラ(〇・七%)

食糧品類──¬¬、ア(O:二%)

〇南太平洋諸島

鑛物類——燐酸鬚(一・一%)

となつてゐる。(Grover Clark-The Balance Sheets of Imperialism)

即ち舊 獨 乙植民地の世界總産額中に占める商品の價値は、ナチスの發表による程

に顯著なものでない事は云ふ迄もないが、たじ、シサールとヴァナジウ ムの 如きは

| 鍍産物入は原料品の少い目下の獨乙に於ては、そのナウルに於ける燐酸鑛等と共に

重要性を持つてゐる事は勿論である。

全體的にみて、 舊植民地の物産、その經濟的價值は、 英國其の他の植民地のそれ

とつての利用價値は決して輕視する譯に行かね。

31

比

較すると、

極めて貧弱なものに過ぎないけれど、

一片の植民地も持たぬ獨乙に

獨乙が今後十年間植民地を開發すれば?

九三三年に於ける植民地の輸出總額は、獨乙の輸入する原料及び食糧の三%を

乙 下 0 12 占 され 9 於 め 食 植 け るにすぎない。但してれを以て將來をトする事は出來ない。例へば北 %から一二・三%に 糧 る鉛 民 たのをみても、委任統治地の經濟的潜勢力の侮るべからざる事を知 及 地 び原料輸入總額の八分の一位は得られると主張してゐる。 返 の産 還 要求論者 出 の如 きは一九二五年―二九年 は、 増加した。また 舊植 民地を今後十年間 大戦後九百萬磅の資本が から一九三四 も適當 に開發 まで に努力 の タンガ 間 獨乙の食糧及 12 す 世 = り得 1 界產 n は、 力 12 額 シ 投 7 獨 の

2 9 K n 原 が實現 卽 料 の輸入 5 四 億 すれば、 總額 乃 至 五 は 獨乙の國際貨借と爲替は少からず改善されるであらう。 億 年額州億乃至四十億ライヒス 4 n 7 は植 民地 から得られ る見込があるとされて マル クであるが、 その ね る。 うち約八分

次 0) 如 < 逃 べ 7 る ð

2

の點

に関し、植民

地

同盟總裁ナチ紫植民地部長

サッタ

ア・フ

オ

ン・エ

ツ

博士は

將來に於ける植民地開發の多大の可能性については、從來何等の注意も拂はれ

次の如く述べてゐる。

乙の外 ち得 + 充 乙輸入量の一割二分乃至一割五分を供給し得る事を示してゐる。 我 な 分分知 年以内に三十萬磅即ち三倍 々は 72 つった。 る 將來 に至るであらう事が明らかであること。 國爲 悉してゐる専門家等は、 現在 一替と對外貿易 短期間にその生産量を急速に増加し得ると断言出來る。 の統治者等は、委任 關係 17 9 若し集約農法を實施すれば、 増加し得 困難は著しく緩和 統治地域を比較的開却 ると稱してゐ され、 る。 獨乙は經濟的 してゐる點より この事は 輸出額 そうなれ 各般 を八 統 安全威 治 年 9 地 事業 は また み 域 力 を持 獨 獨 は

方だ。 事は 高い より 植 出 民 3 髙 現在 ス 來 地 V 價 が返還されるならば、 ŀ な 格を支拂ふ様に を支排つてゐたのである。 かい までも獨乙は外貨がないので、外國の統治下の領土から安い物資を買ふ 2 た ので ある。 なるだらうと云ふ見 そこで或種の商品は國内で生産し、 獨乙は食糧及び原料 方が ある。 を植民地から買ふために、 併しそれは 輸入によるよりも 當 たらな 從來 い見

# 商品市場としての植民地

### 出超より入超へ

獨 乙本國と舊植民地との間の貿易は、 大戦前に比し大戦後は激減してゐるのみな 94

らず、

輸入

超過となつてゐる。

ļ 5 n 例へば獨 クで、 の輸入一千八百八十萬ライヒスマルク、舊植民地への輸出五百六十萬 貿易總額二千四百四十萬 乙本國とアフ y 力 植 民 地との間 ライ ヒス の貿易は、一九三五年に於て、 マルク、 入超一千三百廿萬 ライ 舊植 ラ 1 Ł スマ 民 Ł ス 地

百廿萬金マルク、舊植民地への輸出五千百萬金マルク、貿易總額九千四百廿萬金

ルクとな

つて

わる。

然るに大戦直前の一九一三年には、

**舊植民地よりの輸入四千三** 

ルク、出超七百八十萬金マルクであつた。

大戦前の一九一三年には可成りの輸出超過であつた事を想起すると、 其の變轉の

如何に激しいかい分ると共に、 この貿易關係の推移によつて、植民地返還要求の一

根據としてゐる。

商品市場としての意義低下

次に獨乙本國と植民地との貿易額の變遷を比較してみよう。

九一三年 九三五年 至二、二六四(なんり) 一九、二七八(かんたり) 入 五七、一六五(マルルル) 五、八五五(サイルク) 輸 出 一三、四三(かんな) 三、九〇一(マルク) 差 31 出超 入超

この内譯は左の通りである。

話

一九三五年は廖州灣を除く。

Q東領東アフリカ(タンガニイカ地方)

絵入

輸出

一四、六〇〇

三、七〇〇

一六、五〇〇

〇獨領西南アフリカ

一九三五年

一九一三年

二、四〇〇

二〇、九〇〇

一、大〇〇

111,000

一、四〇〇

一九三五年

一九一三年

1 111,100

九、一〇〇

〇カメルン

一九三五年

五、二〇〇

七、八〇〇

一九一三年

一九一三年

七、七〇〇

二、六〇〇

七、七〇〇

二、六〇〇

〇ニュギニア、マーシャル群島、カロリャ群島、 一九一三年 九三五年 八〇〇 マリアナ群島、ペリュー群島 100

一九一三年

九三五年

七、000

一、九〇〇

五〇〇

1100

**い**サモア群島

一九一三年

九三五年

11,1100

六00

四八

五

図廖 州灣

一九一三年

四五〇

二、六〇〇

民地よりの輸入の減少よりも、 以上によって、獨乙と舊植民地との間の貿易は輸出入共に減少してゐるが、 獨乙本國より舊植民地への輸出の減少の方が一層大 舊植

てある。この事は、舊植民地の原料供給地としての價値よりも、市場としての價値

英

獨

商

밂

の

角

遂

また對植民地貿易關係に於いて、 主権國が優先權を保持する事も顕著な事實であ

80

**曹主權國たる獨乙の占める比率についてみると左の通りである。** 九 三四年の、 舊獨乙領植民地の貿易額中現在の委任統治國たる英、 佛 白等と

左 の數字は 委任統治地域との英國貿易が、 如何に獨乙の犠牲に於て増大したかと

示してゐる。

すべて、 21 優勢を占めてゐる。 植 民 地 領有國は、その植民地及びその統治する委任統治地の輸入貿易に於て、常 又は主要民間會社の註文の大部分を引受けるからである。 それは本國民が植民地及び委任 統治地域 の行政機關の註文の

こころこうして

に優勢を占めてゐる。それは本國民が植民地及び委任統治地域の行政機構の註文の

〇英領タンガニイカ 〇佛領 〇英領 英 英 猫 英 即 日 カメ カメ ルン 蘭 本 アン 屬 輸出總 領 度 (輸出總額 七二、五二八、〇〇〇佛フラン 九三、三二二磅 、八五六、五八九磅 二七、六% 四二、五% 二五、八% 一九、七% 二、三% 九、五% 七、五% 九、八% 三六、四% 二〇、五% 五二、二% 七九、八% 一、七% 10,0% 出

| 3 | 外國             | 〇英領 ト    | 獨       | 北 *   | 英     | 佛     | 〇佛領 ト                                  | 獨     | 和     | 北米    | 英     | 佛    |
|---|----------------|----------|---------|-------|-------|-------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
|   | 貿易額少           | 1 7 1    |         | 米合衆   | 本     | 關     |                                        |       |       | 米合衆   | 本     | 國屬   |
|   | 外國貿易額少量のため內譯省略 | 輸出總額     | Z       |       | 副     | 西     | (輸入總額三二、二                              | 2     |       |       |       | 領    |
|   | MG             | 七八、一四三磅) | 五、九%    | 九 — % | 三九、〇% | 五、一%  | 輸出總額二八、〇六一、五〇〇佛フラン  輸入總額三二、二〇〇、〇〇〇佛フラン | 七、七%  | ı     | = %   | 一七、〇% | 九、六% |
|   |                |          | 三三: 10% | 五、一%  | 八、〇%  | 四七、〇% |                                        | 二二、六% | 一六、八% | 四 二 % | 三、五 % | 1    |

り白頃ルアンダ、

ウルンディ(輸入總額二六、六一〇、二九一白フラ

白領 白 n 7 1 耳 N. ゥ N ン デ 1 輸出總額二三、八三四、七四五白フラン、輸入總額二六、六一〇、二九一白フラン 八、五% 九三、四%

三四、五%

〇、五%

六、二%

九、〇%

英

獨

Z

ウタ ガン

ンガ

地方及び

B

本

か くて英 領 力 メ ルン の 例 を除 いて、 各領域に於て委任統治國の利益が獨乙以上に

生產 確保され 物護謨及 る事質を知り得る。 び棕梠油 ^ の特に多量なる需要に基くものであらう。 英領 カメ n ンの輸出 額 12 於 ける獨乙の優位 は、 同 地 9

#### 翼 は 國 旗 K 從 S

%は獨乙本國からの供給であつたが、一九二八年には一二、三%に減じ、更に一九三 大 戦前 の一九一二年に於て、東アフリ カの獨乙植民地タンガニカの輸入の五一、三

-101 -

五年 うち英本國よりの輸入は二九%を下らない。同様な傾向は他の植民地に於 には一〇、七%に減じた。英帝國よりの輸入が最も多く四六、三%を占め、その

れる。

所とな める所であつたのだ。 額 3 に達してゐる。一九三五年には西南アフリカの輸入の七四%は南阿聯邦の占 輸入は一一六、五八二磅であるが、南阿聯邦よりの輸入は七七一、八七一磅 九 つた。ところが一九一三年には西南アフリカの輸入の八一%は獨乙本國 四 年 に於ける西 南アフリカ(現在は南阿聯邦の委任統治地) の 獨 乙本 國よ の占 の多 め る

在 「が占め、獨乙は僅に六%を占めるに過ぎない。 は 更 豫洲 12 右 と同様 の委任 統治下にある)の輸 な割合が他の舊植民地に於てもみられる。例へば、ニュー 入の四一%は委任統治國が占め、一二%は英本 **+**° \*(現

蓋し『貿易は國族に從よ』と云ふ事は今や常識的な原則である。滔々として

全世

こうこうではない

蓋し「貿易は國族に從よ」 と云よ事は今や常識的な原則である。 滔々として全世 はないる

あるになり フロンさいる さいまってい

界に は びてる國家主義經濟時代に、 その本國製品の輸出の増加を問るには、 植民地

獲

得す

る以外

に途はな

れる。 外にも、 みら 海 外 此 領 る。 輸出 9 土 事は亦本國 產業施設、 12 品製造による本國 於ては假合、 交通 の資本輸出活動と開聯して極めて重要なのであるが、 關稅 建設材料 自由、 の勞働市場の緩和 の大 門戶 量注 開放等の原則 文は、 先づ優 或は海運業 力 先的に共 適用されても、 の隆盛に役立つも 0 本 國 植 13 共 民 间 n け 地 6 以 9

要構 のがあると云ふ。 成 12 部分 獨乙の場合には、對外輸出を通じて取得する收入が、必要原料購買 を成す實情よりして、 (加田氏、 現代の植民政策三一七頁) 製品 販路として の植民地の 必要は、 段と强 資金 の重

獨逸貿易の安全辨

賀 有 ア・フ 易 大 12 める割合は、最近十二年間に三割一分から四割二分に著増したのに對し、 於て占 てれ 民 地 を領有 王 領有國が、獨乙の植民地返還要求を拒絕する口質として屢々『植 め ツ る割 ブ 博士 する國に 合は四割一分から四割九分への微増である。 は大 9 とつて負擔となるであらう」と主張 如く駁撃 して ねる。 。 大英帝國 の輸 して 入貿易に **ゐるが、** 於て植 y 民 民 地領 ツ 地

30 統 15 英 於 同 ける割合は一 樣 し果 の植 の傾 17 る割合は、最近十年の間に一割から二割六分に増大したのに ٤ 植民地 民 して植民地が無價値であるとすれば、獨乙 2 向はフラ て單に機性で 割 は無價値であるとの言を屢々耳にするのは、奇異な感じを催させ ンス 四 の論者は、屢々右の如き意見を發表して居るのが、獨乙にとつ 分から三割二分 に就いても見られ、フランス本國の輸入貿易に於て植民地 な いの みならず、 に増加した。たとへこれらの事質を 救済をすら意味する筈で へ植民地 を 返還する事 對し、 無 輸出 は 視 貿易 する

さまるとこの

地

問

題

統治域にとつて單に犠牲でないのみならず、 英國 の植 民 地 問題 の論者 は、腰 々右 の如き意見を破表 救済をすら意味する筈で して居 3 のが、 ある。 獨 Z にとつ

ては興味深く注視されてゐる。

必要 で 諸 在 21 必 Z 34 0 Z 要 函 役 對 0 從 は H 割 を浦 る。 屬 によ 12 國 舊 述 濟 迫ら を演 植 す 爲 0) 關 2 足 3 替 民 事 9 植 安 7 L せ 税 n 地 9 地 からして、 統治され 民 域 諸 た國 全と安定とに 1 1 0) と 引 から、 地 8 な 事 返還 下 情 1 復 る ると云 げ あ 12 から し 外國 p てゐるからであると云 る 要 な 植 は と共 貿 求を爲す。 不 元 みて最も重 けれ 民 易制 絕對 事 爲替 充 地 問題 分で は、 15 で 限 12 あ で支拂 その 横 必要 30 あ 9 は 奪 撤 何 要 單なる原料問題でない事 る 故 廢 貿易 な 5 な יל は なら、 手段、 は、 點 n n < た植 0) 7 は r 多く <u>\_\_</u> よ。 如 發 な 英國 とし、 即ち る原 民 3 獨乙は、 展 の點で せし 地 方 外 こそ獨 0) 法 料 大部 從 國 12 及 め 爲替 望 2 t CK そ る事 分が 乙植 食 7 女 る 9 ずが明ら 外、 料 盔 L \* 通 は 民 5 大英帝國 獲 貨 Z 9 不 地 得 獨 か は 大 可 横 先 流 かで は す 部 能 Z 奪 づ る 云 0) 分 通 6 を構 の際 第 ~ 事 貿 と L あ あらう。 そ は 易 取 30 ---成 12 獨 不 12 得 は 0 する 主 可能 主權 英國 Z 獨 す 要 9 獨 3 猫

# 移住地としての植民地

### 世界の人口密度

限らず所謂 本國の過剰人口の捌口として植民地の意義が重要視される。かくる主張は獨乙に 『持たざる図』の一様に主張する所であり、而してその議論の根據は、

各國の人口密度の相違である。いま各國の人口密度をみるに左の通りである。

西 3 平方籽當り密度 九二 七六 調査年度 九三四 九三四

英

本

白

耳

義

二七〇

九三四

鶌

北 和 自 米 合 H 衆 聯 TY. 西 二七〇 七六 一六 九三三 九三〇 九三四 九三四 九三四

伊 獨乙(ザール除外 太 利 三七 三九

九三三

九三四

九三四

八六

日は獨乙よりも高度の人口密度を示し、 九三五 伊太利

は獨

植民地を持ち、 乙と略々均しい。 英國の一四二倍を筆頭に、 而も日、 伊を除いては何れも本國面積の數十倍に相當する大なる 白耳義八一倍、 和蘭六〇倍、 佛崩西 二四四

前

波

B

本

表によると、

白

和、

英

倍と計算されてゐる。

更に

日獨伊の三國は年々人口が激増して行く。一九三五年に日本百二萬人、

獨乙

-107-

四 + 七萬人、伊太利四十萬人の増加となつて わる。

地 の返還要求をなすのは常然であると説かれ 以上の観點より一片の植民地 をも領有しない獨乙が、その人口の捌口として植民 る。

# 人口捌口としての植民地は無價値か

事を指 4 る。 n 獨 は 乙 摘 歷 の 史的にみて、 するもので、 此の主張に對しては、 植民地が過剰人口の收容に對して、 その代表的な見解は米國 主として英米側の論者より批判が與へられ のグ ロヴア・クラー 殆ど役割を演じな 7 の著作 7 12 か る つた

n

た。 獨 確 民 2 12 地 の舊植民地は、獨乙人の移住には、餘り役に立たなかつた事は確實で 熱 12 帶 獨 地 乙 方は白人の居住には適しない所が多い。併し獨乙 人の多數が農業移民共 の他 の移民とし 7 永住す る事は拠 の舊植 民地 棄 5 た n る西 てゐ

カやタンガニカやカメルンの高地や方は白人の永庄と下海ではない。

た。 復和日共に 第2人の多数か 農業利民 其の他の移民として永住する事は抛棄されて**る** 確に熱帶地方は白人の居住には適しない所が多い。 併し獨 乙の舊植 民地 た る西

南 7 フ 9 力 P 4 ン ガ = 力 ¢ 力 x N 1 0) 高 地 4 方 は 白 人 9 永 住に 不適で は な 5 また

9 力 12 よつて熱帶病を克服す 、る事 ずめ可能 であ る

此 9 事 は 18 ナマ運河 地帯に於て成功した例 力 あ

發せ 績は 行政 一熱帶 等 あがるであらうと。」 九 か 12 地 ため 從事する人間 方でも植民地 रि 國家的計 の脱職の機會は明らかである。 を領有すれば、農業移民 (阿部氏、 畫 一の下に 組織的 人口資源、 な統 制的 は見込なしとす 植民地、一六一頁) 移民 殊に土民と協力して産業 をなすならば、 るも、 貿易、 かな 3 9 を開 成

#### 狙ひは精神的效果

頑健 な る希 獨 で雄 乙 望 の を奥 心勃 場 合に於ては、 へるものである。 4 たる青年が、 自國 自题 の植 青年に希望なき事は、 民地への移民は、特に の海外領 土に於て、 働 有てる國に對する爆發 けると云 青 年にとつて重 ふ事 は、 要で 青 の前後 年 に大

れば、 獨乙 更に の かしる心配は可成り緩和 國籍 現在約三千萬人の獨乙人が諸外國に出てゐるが、 を喪失してしまふ事 を心配してゐる。 若し獨乙が自國の植民地を領 彼等は彼等の子 孫が

され

る筈。

数で 迫は少からず緩和されてゐたのである。 輸出 於ては對 更に植民地は、 あつたが、 る者 品品 の 外投資のための物資の生産や舊植民 は 生 五 產 一十萬人 並 植民地への輸出品生産に從事する事によつて、 12 直接に移民として本國 販 に達すると推算 賣 の仕事を通じて本國人に就職の機會を多くしてゐ され てゐる。 9 人口を收容するのみでなく、 地への輸出品の生産 獨乙の植民地への直接の移民は 本國の勢働市場 12 よつ て、 30 植民地への 獨 職 の歴 を得 乙に 少

# 投資地としての植民地

て、 銀や安價 に於 + 列 九 け 强 3 世 な原料 國 過 紦 9 剩 末 對外 資 葉 及 本 以來、 投資 び土地 の輸出に 活動 列强國 等 を基 9 あつた。 角逐 に於 礎として は け 植民地 極 る植民 的 確保 T 活潑 乃至 活 かせられ 動 半植 7 0 あつ 最 民地 る基 る た。 所謂 に於て、 本 植 的な經濟 民 地 的高 その 的 利 低 要求は、 潤 廉 な努 を 目 働賃 指 國田

ある。 販路 2 の擴大と常に n 12 加ふるに、 密接 これら 12 に結びつ 領域 5 に對する資本 T ゐ る點で、 9 其 輸出は、 の經濟的意義は一 原料資源の 層大な 獲 得、 るも 或 は 9 商 为言

附帶條件として母國製品 若し 資本輸出が植民地乃至半 の購入を强要する。 植民地への借 例へば軍事借款ならば殆ど例 款 0 形 で行 は n る 場 合 12 は、 外なく共 屢 4 そ

の材料の購入が條件となってゐる。

植 民 夫 地 12 查 企業への金融的參與 本輸出 が 產 業査 本 に向けられる場合には 或 は 金融 資本の 形に於て植民地に於ける直接 極 めて 通則的 12 植 民 事 業經營 地 原 料 生

產 事業 の獨占的經營が企てられ、 また植 民地 企業の金融的 支配権が 握られ 30

大 職 後現在 12 至る迄の列强 國 の投査活動 中最 も著し 5 のは 北米 合 衆國 0 進 出 6

之 る對 現 在英米佛は世 のところ、 外投資が 其 あ 界 の對外 つたのだが、 の三大投資 投 査は それもペンの一走りでその正當な所有者から奪ひ去 調で 少额 ある。 である。 てれ 然し第一次世 に反し、 第 界戰 一次歐洲大戰後 前 12 は + 億 金 9 磅 獨 \* 乙 越 は

たの

だ思へば残念な話

た。

## 食糧不足とその對策

### 自給率は八二%

自 乙 2 12 給 た 於 獨 致 から、 し得 け Z 命傷となる危険があると心配され る食糧自給率は八二%である。歐洲大戦當時に於けるそれは は 鑛物 な 當時に比較すると同 5 狀 資源 態 12 の悩みと共に、 あ る事 は、 歐洲 給 食糧資 率 大戦 は 僅 T の場合に於けると同様に將來戰に於 かながら高 源にも不足を威じてゐる。即ち一九三七年 る た。 まつて ねる。 。 然 し食糧を完 八〇%見當 ても獨 全に であ

% 獨 動物 2 0) 性食糧に於ては七四%、植物性食糧は九三%しか自給し得ない。 食糧自給 12 闘す る 統 計は、 第一 表 0 如くで、 植 物 性 脂肪 12 於 ては僅か 42

なければならない。

そ 2 0 政 府 は 巨額 9 査金を投じて耕地 の開拓と改良 を行ひ、 耕地 面積は一九三三

四 耕 作 年 度から一九三七一八年度 の間 12 五十三萬六千~ 7 A 3 12 \* 增 加 L た。

7 B ı N 2 増加した事 は注目すべき現象であ 3.

な

ほ

同

期間

12

飛行場、道路、

建物共

の他軍備再建に必要な地面が六十五萬

#### 增產獎勵策

1 九 政 府 华 度 it の百 肥 料 七十二萬九千瓩に對して一九三七一八年度には二百四十七萬 9 强 制的值 下 を行 つて肥 料消 費 の増 ·加 を圖 2 た。 肥料 消費は一九二八 九千瓩 42

増加した。

次 12 勞働 力 不足を補 ふた め に農業 の機械化が一層促 進され、 農業機械器具 0) 新規

購入は一九三二―三年度の一億三千八百萬マルクから一九三七―八年度には四億四

購 千三百萬 入は 一九三二―三年度の一億三千八百萬 n 7 12 增 加 した。 マルク から一九三七一八年度に は 74 億 四

紛を の輸入百廿二萬瓲及び百廿八萬瓲を行はねばならなかつた。 9 た こうした<br />
農産物の<br />
増産奨励に<br />
も拘はらず、<br />
一九三六年には<br />
天候の影響による め ンに混ぜる事が 12 ライ麥 (黒 パン用原料) 必要になつたし、一九三七年及び一九三八年にも例へば小麥 の飼 料への使用を禁じ、 また玉蜀 一黍及 び馬 鈴 薯の 不作

木足してゐ 難なこと、 農 產 物 增 る事で 單位當り收穫の向上が限度に近づきつくあるのに加へて、 產 の前途 ある。 も亦樂觀 を許 さな い。その理 由としては、 耕 地 面積 農業勞働者が の増大 が困

者が工業及び商業に轉じたいめ、その補充として、伊太利及びポーラ 的 一等働者を輸入せねばならなかった、その數は、一九三七年に十二萬人に上つてゐる。 省 大 臣 の報告によれば一九三三年から一九三八年の間に七十萬人の農業勞働 .~ F. から季節

その Ļ オー ウ ス トサ アの合併は 食糧自給の上に於て マイ ナスとな つた。 卽

호 た ズ デ 1 テ 1 獨 乙地 方の 食 糧自給率 は 更に 低公。 ス

ŀ

7

7

0)

食糧

自

給

痤

は、

獨乙の八二

%

12

對

して七三乃至七四%糧に過ぎな

ちオ

1

然 水 ~ 3 + 及 CK ŧ ラ E° + と 保護 國化 た ことは、 農産 物供 給に つ 5 7 獨 乙 の役

n 12 立つ。 15 比 较 その L 7 可成 譯 は、ボヘ り高 5 からで ミヤ 及 ある。 CK モラピャの人口一人當り穀物收穫量は舊獨乙のそ

併 新に 獨 立 し た ス u 7 7 丰 + は 農 產物 12 於て貧 弱 6 あ る。

售 7 工 ツ 3 ス ¥ プ 7 キャは一九三七年 に穀 物 及び穀 粉を卅五萬二千瓲輸出 5

た から結 局、 獨 乙は この程度の食糧供給 力を増大し得 る譯だが、 然しそれだけでは

Ħ 111 來な 5 0

矢張り、

1

4

=

アを始め東歐諸國と提携し、

或は

ウクラ

イナを支配下に置くの

矢張り、 n ì A = アを始め東歐諸國と提携 或は ウクライナを支配下に置くの

でなければ、 戦時に於ける食糧供給に苦しまねばならない

トマニア、舊チエツコスロヴアキャ、ハンガリー、プルガリア、ギリシャ等の

穀物輸出量合計は一ヶ年四百萬瓲を超へるから、 これらの國の穀物輸出を全部獨乙

が獨占するならば、獨乙の穀物自給は達成出來る譯だ。

第一表 獨乙の食糧自給狀態

(食料品消費に對する國産食糧の需給%)

食糧全體

|    | _     | 32.8  |
|----|-------|-------|
| 九六 | 九一    | 植物性食糧 |
| 八二 |       | 3人1.  |
| 五八 | をはなる。 | 輸入包   |
| 0  |       | 脂物性食用 |
|    |       |       |

九三三年

000

八五

六七

九三二年

七五

九二九年

七三

| 13     |   |   |
|--------|---|---|
| Em.    | П |   |
| 徒      |   |   |
| *      |   |   |
| で毎外よりの |   |   |
| h      |   |   |
| ソフ     |   |   |
| 1)     |   |   |
| N.     |   |   |
| X      | ı |   |
| 人によらね  | ı |   |
| 1      |   |   |
| ٨      |   |   |
| 5      |   |   |
| 12     |   |   |
| 1      |   |   |
| ばならの   |   | 1 |
| 4      |   | ł |
| 9      |   | ı |
| A      |   | 1 |
| 0      | ı | 1 |
|        |   | ı |
|        | ı | Н |
|        |   | ı |
|        |   | ı |
|        |   | 1 |
|        |   |   |
|        |   |   |
|        |   |   |
|        |   |   |
|        |   |   |

| 一九三七年 | 一九三六年 | 一九三五年 | 一九三四年 |
|-------|-------|-------|-------|
| 八二    | 八一    | 八四    | 八〇    |
| 九三    | 九二    | 九八八   | 九五    |
| 八七    | 八六    | 八六    | 八八八   |
| 七四    | 七六    | 七五    | 七二    |
| 六     | 六     | 五     | -     |

# 主要原料品自給率(一九三四年頃)

洲の産額が五五、〇五%の中、佛國は三二、九八%であるのに對し、獨乙は僅に二、八 六%を占め、獨乙は一一、三九%で第二位を占め、鐵鑛は一九三三年に於て、全歐 主要原料品の中、石炭は一九三四年には全歐洲の四五、三七%の中、英國が二〇、

三%のみである。

棉花は全部米國、印度、エデアト等にその供給を仰ぐ狀態である。

侠 たねばならず、銅は一九三三年には全歐洲の産額一四、三二%に對して二八、一% ゴムは、一九三四年には、全世界産額の五七、八%を占める英植民地よりの輸入に

で海外よりの輸入によらねばなられ。

ルミニ ウーム鑛は一九三四年に於て、全歐洲の産額六二、三八%の中、獨乙は二

二、〇四%を占めてゐる。

ッケル鑛はカナダに獨占され、石油は米國の獨占下にその産出原油の輸

しついある實狀である。

分なる滿足を與へてゐない事は明瞭であるが、更に最近の數字によつて、原料資源 かくて、 獨乙舊植民地 に於けるその經濟的價值が単に原料品の獲得に對して、

自給程度を檢討してみよう。

輸入によつて賄はれた譯である。即ち同年に於ける鐵鑛石輸入は二千六十萬瓲であ 萬璉を消費したが、これに對し國産鐵鑛石は九百八十萬瓲に過ぎないから、殘りは まづ蛾から見 よう。一九三七年に於て獨乙は鐵鑛石及びマンガン鑛二千七百八十

る。(第二表參照)

た。

これだけの鐵鑛石があれば、今日の獨乙の鐵鑛石需要は自給出來る譯だが、アル

AJ のである。

サ

ス

U

ンを失つたいめに、

現在までは右の様な大量の輸入をしなければなら

次 に鐵鑛石の輸入先は、一九三六年には一千八百五十萬穂輸入したがスエ ーデ

フ ランスが主で、スエーデンは八百二十萬瓲、フランスは六百八十萬瓲を占めてる

3 (第三表參照)

戰 時に於ける佛國 からの鐵鑛石輸入杜絕が獨乙の鐵鑛業に、 更に軍需品生産に如

何なる打撃を與へるかは明瞭である。

第二表

獨乙の銑鐵と鐵鑛石 九三六年 (單位千吨)

九三七年

九三八年

一七、六八〇

- 120

畿 生 產

銑

正、三〇〇

五、六三〇

一五、六三〇

七、六八〇

六四〇

一、五三〇

二一、九二〇

二六、四一〇

ン鏡及び鐵

じ数

(故屑鐵を

一六〇

鐵

生

產

五、三〇〇

鑛

石 純

輸

一八、四六〇

二七、七九〇

二0、六一0

「備考」 一九三七年及び一九三八年の銑鐵生産にはオーストリア及びスデー

テンドイッを含まず。

てれを含めると、一九三七年は一五、九六百萬穂、一九三八年は一八、五一百萬**穂** 

となる。

第三表 鐵鑛石の國別輸入額(一九三六年單位千吨)

Æ,

ス

八、二四八

六、八六〇

4

佛

一、〇六六

一 スルギー、ルクセンブルグ 英領西アフリカ 英領西アフリカ

五三二 五二十 二八、四六九

# 歐洲移民中獨乙人の占める割合(%)

| 二九七                                     |         | = -        | 一九〇一—一九一〇年                          |
|-----------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------|
| 二四。〇                                    | 七五五     | 二六         | 一八九一—一九〇〇年                          |
| ======================================= | 一八·七    | 三五。〇       | 一八八一—一八九〇年                          |
| 八二                                      | 一八六六    | 五二         | 一八七一—一八八〇年                          |
| 四五五                                     | 二六      | 五六·五       | 一八六一—一八七〇年                          |
|                                         |         | 六四·五       | 一八五一一一八六〇年                          |
| 伊太利人                                    | 100 人   | 英國人        | 年                                   |
|                                         |         | 即ち左の通りである。 | に次いで第二位であつた。即ち                      |
| 事に於ては英                                  | 民中移民の多い | に移民し、歐洲諸國  | 一八八五年迄は獨乙人は大量に移民し、歐洲諸國民中移民の多い事に於ては英 |
|                                         |         |            |                                     |

然し一八八五年以降 は政府 の政策、 例へば ピスマル ク 時代 のプ U シ + に於 ける

ラ 1 F 地 方 への 植 民 法 により海外移民 は 激 减 L た。

--九 世 紀 0) 末 以 降、 獨 乙の総人口は毎年七、八十萬人宛增加 したが、 ての激 坳 せ

る人

口

は

本國

によって、

獨 乙の工業化 の工業化 とそ の製品輸出 0) 如 よく吸收 何 12 旺盛 され であつたかは、 72 9 ~ あつ た。 獨乙製品が 大戰前

市場 を風 靡 L た事 によつて知る事が出 來 る。

六分の五 あ る 0 では た。 と三千百十一 、一八四六—一九三二年の八 每年七、八十萬人宛增 は この 翼 内に残 同一 萬 期間に人口は三千四百六十一萬六千人から六 2 人 た譯 坍 加 であ した 加 から、 る。 せる 十六年間 人 増加人口の六分の一が移出民になり、 口 0 に獨乙の移出民は四百八十八萬 中 どれ 位 から 移出民 として 千五 百 さば 七 千一 け 九千 た 髙 かとみ りの 六千 人で

では欠ここの移民の移民先はどこかとみるに、

大部分はアメリカへ渡つたのであ

世

で は次にこの移民の移民先はどこかとみるに、 大部分はアメリ カへ渡つたのであ

30

獨 乙の植民地へ定住したものは極く少數であつた。勿論獨乙の植民地は、白人の

居住に不適當だと云ふのではないが、 は約二萬人に過ぎなかつた。 大戦前に於て獨乙の全植民地に於ける獨乙人

その内譯は左の通り

世界大戦前の獨領植民地に於ける在留獨乙人

人數(單位人)

1111111

獨

領

東

Eli

度

力

z

w

ı

西

南アフ

ŋ

Ŕ

ŀ.

1

£

I

地

名

117回0

- 125 -

太平洋諸島

五二

## 大戦前の獨逸植民地

約一千四百萬人の多きに達してゐた。その內譯は左の通りである。 地を有してゐた。その總面積は百十四萬平方哩に上り、 一九二〇年迄は、獨乙はアフリカ大陸及び南太平洋に本國の六倍に相當する植民 その人口は土着民を加へて

# 世界大戦直前の獨領植民地の面積及び人口

| カメルン    | 獨領西南アフリカ   | 獨領東アフリカ        | Ħ       |
|---------|------------|----------------|---------|
| 河0萬,000 | חווות 2000 | 元四、000         | 積(平方哩)  |
| 三、八五〇   | 100        | の対す。中          | 總人口(單位) |
| し、ハゼ    | 1四、八〇〇     | H, 100         | 歐洲人     |
| 1、六五0   | 111,100    | <b>E</b> . 100 | 獨乙人     |

ľ

高,000

0000

三〇

| 外の國々への輸出も増加した。 | 易額は急速に増加し、一        | 世界大戦直前の數年間に、      | カロリン群島 | マリアナ群島   | マーシャル群島 | ピスマルク群島 | 獨領ニューギニア | 膠州灣租借〇   | 獨領サモデ         | アフリカ合計    | ト<br>  ゴ         | カメ      |
|----------------|--------------------|-------------------|--------|----------|---------|---------|----------|----------|---------------|-----------|------------------|---------|
| ルした。           | 一九一三年には一億一千萬ライヒスマル | 同に、獨乙の植民地         |        | 1,000    |         |         | , 000    | 1)00     | 1,000         | 1,084,000 | 11 <b>2,</b> 000 | 000 MOM |
|                | 旭一千萬ライト            | 獨乙の植民地は著しい發展を遂げた。 |        | ***      |         |         | <b></b>  | 力        | <b>E</b> ,000 | 三、八六〇     | 1.000            | 三、八五〇   |
|                | スマルクに達した。          | を遂げた。即            |        | <b>原</b> |         |         | 九七O      | OOF, #00 | 五五〇           |           | Orte             | 一、八七    |
|                | した。本國以             | 即ち本國との貿           |        | 120      |         |         | りまり      | 00[4,8   | Oleja         | 一人、一一     | Olilie           | 1~大五〇   |

-127-

年度には、 に獨乙植民地は殆ど自活し得る狀態に達してゐた譯だ。 本國からの植民地開發費も年々減少する事が出來た。一九一三年—一 植民地補助額は三千二百萬ライヒスマルクに達しなかつた。即ち當時既 四年の合計

# 世界貿易に於ける英獨の競爭

世界貿易に於ける英獨の對立は嘗ては、一九一四年の世界大戰を惹起した。今や

貿易上に於ける英獨の對立が激化の一路を辿りつ **\ある。** 

二年は 二九年を選んだのは、 一九二九年、一九三二年及び一九三七年の三年を選んで、比較してみよう。 反 對に最も沈滯した年であり、且つナチス獨乙出現の前年に當つてゐるから この年が國際貿易の最高頂に達した年だからであり、一九三 一九

### 西歐に於ける兩國

西歐の大多數の國々に於ける獨乙の貿易收入は僅少であつた。一九三七年に一九

三七年 3 3 割 合は一九二九年、三二年の何れよりも減 に於ける フ ラ ン ス、ベ ルギー、 オ ラ > N 及 CK スイス の輸入に於て、 獨乙の占

少し

た。

九三二年より 獨 乙 の輸入も亦、 も寧ろ増 右 加 の路 L 7 朗 な 0) 輸出 る 0 を除 15 於 け 5 は、 て獨 同樣 Z 9 に滅 占 8 少してゐ 3 捌 合が、 る。 或る場合には

ガ N は に於 减 次 を除けば西歐に於ける英 に英國 少 して T は だが、 术 る るが n F てれ ガ N の輸入に於い ら四 九 = ケ 年より 國と獨 國 の貿易に於 て英國の占める割合は も増 乙の成績 加 して いて は甚だ 英國 な るところ 類似 0) 占 して め 著 8 3 しく波 わ あ 割 る。 る。 合 \$ だ 少した。 か 九二 术 九 水。 ル 年 12 ŀ より 方 ŀ

### 北 歐ては 英 墾 が優 位

稔 入に於て英 北 歐 に於ては英國が有利 國 0) ŀi 8 る納 であつて、 合は一三・〇%から二二・二%に始 獨乙には不 利 であ つた。即 加 72 ちフ に反 1 ン ラ 1 獨 ۴ の

0)

占める割合は三八・三%から二〇・三%に減少した。

同様の傾向は北歐

のすべて

0

9 占める割合は三八・三%から二〇・三%に減少した。 同樣 の傾向は北欧 のすべての

國についてみる事が出來るのだ。

てれ らの 國 4 から獨乙 への輸出は、 輸入ほど著しい減少を示さなかつた。 スエ B

デン、 1 n ウェ ラトザ イア及びエス F = アにあ つては、 獨乙への輸出が、 楡

出總額 9 中に占め る割合は一九二九年よりも増加してゐる。

般的にみて、 北歐では英國式貿易方法が獨乙式のこれよりも大きな成功を收め

てゐる事が判かる。

### 中歐及び東南歐

る八 中 歐 ケ 顕 及び 0 中、 東南歐は チ 工 獨乙が最も華々しい成功を收めた舞 ツ = ス 13 7 アキ + を除 く他のすべての図々は、 臺 である。 その輸入貿易に この 地 方に励す

於て獨乙の占める割合が大いに増加してゐる。

的 らの 三・七%に 5 は 輸入は、一 n 英國 6 0) を犠牲 增 坍 加の 九二九 加して にして行 中、 年に於ては る 或るものには目覺まし る は O だが n た 總輸 ダニー कु 0) 入額 で ・ブ及 は の一七・五 な び 5 いちのがあ n 力 だ > 2 諸國 る。 72 कु 0 例 9 から へば 輸出 F 九 0) N 增 = = 加 七 0) は 华 獨 に 乙 般 は カン

少 1 たが A y ア、 L נל 1 し他 n = 0 四 \* ケー・國 9 3/ 12 ヤ 於 及 ては増加 CK ブ N ガ L y 7 7 る 0 輸入に る。 於て 英國 の占める割合は減

輸出 及 7 ス び は増加してる 般的 ラ 7 サ 工 1 42 ツ 7 獨 3 ス 乙 特 0) D るが、 13 占 サ 題 7 8 著)プ + る割 其の 7 は 合 他 n 其 は の國 ガリ 9 坍 例 加 々から 7 外 しつ そ n な 1 の輸出 1 あ 4 7 るが る = か、し は 7 る 减 及 0 少し CK チ かい 1 工 7 ン ツ 12 ゐ る。 ガ 3 1 y ス 4 ì 11 = か ヴ て、 3 7 0) 丰 27 英國 + ガ への y ユ ŧ ł

英 國 自 治 颌

の数字を見ると、

其の輸出

に於て

は、

元來英國への輸出が大部分を占めて

な

ある。 於 る のであ いて英國 ح の数字を見ると、 それ るが、 は 0) アイレである。 地 位が少くとも維持されてゐる事を示してゐる。但してれに 般的に可成りの増加を示して居り、 共の輸出に於ては、 更に印度の市場に於て英國の 元來英國 輸入に於ては、 への輸出 占める割合が低下してる が大部分を占 其等 は 9 めて 例外が 市 場 わ 12

11.

る事も注目に値する。

そ して 印度はまた、 このグル ープの中で、 獨乙からの輸入が著増してゐる事 を示

す唯一の國でもある。

輸入 英 に於 皷 植 いて獨乙の 民 地 12 於 ける 占め 狀 態は、 る割合は何處でも甚だ少い。 自治領に於けるそれと甚だ類似してゐる。 そして殆どすべての所で一九 植 民 地 の

二九年よりも減少してゐる。

あつて、 ナ 1 ヂ 輸出が主となつてゐる。獨乙は一九二九年に於ては、 工 y ア及 以 £ 1 N F. 3 ス ŀ は 獨 乙と多額 な貿易をやつてゐる主 ナ イヂ £. リア な植民地で 0) 全量

の一九・五%ゴールドコストの輸出の一八%を占めてゐたが一九三六年には、ナイデ

エリアの輸出の二三%ゴールドコストの一八%を占めるに至つた。 植民地の貿易に於て英國の占める割合は何處でも大きいが、しかし一般に一九二

九年以後増加してゐない。

-- 184 ---

# チェッコスロヴァキアの崩壊

それを獲得せる者は歐羅巴の王者である。 \*ヘミアこを歐洲心臓部に於ける神の選んだ天然の要塞であり、 ピスマーク

### コマルノ會議

F. 71 X N 問題 於 n 0) 九三八年のメデ テ テ 1 折衝 = ツ にぶつかつたが、 ア全部の割譲を要求した。これは同年十月九日 シ 2 工 れたが、 ン地方割譲の要求は、 ーテ 十四四 獨伊 ン問題の解決 日に至 の調停によって、 つて會議は決裂し、文字通りコマルノ これまた幾多の波瀾曲折を經て、 と並んでハンガラーは その 七割が承認され、 מל ら開か スロプアキャの一部及 n た またポ 十一月廿七日 3 會議 7 ען ノ會議 1 は ラ コマ



新國境の確定を見るに至った。

9 方 人 政 七 7 12 代 府 H נל あ 軍 表 から < 2 事 樹 15 T ス た。 I 立 調 H 外 3 2 サ 境 交及 7 n T 0) プ + 整 CK 宝 p 7 理 經 デ 72 人 3 濟 4 n 民 終 自 \* テ 黨 る P 除 治 副 1 政 < 7 總 废 府 12 理 ス 况 力; は チ T な 組 同 サ 1 自 織 月 を 7 治 な 九 首 丰 から n 日 班 + 12 ح す は 12 5 0 テ る n 啊 自 -72 地 7 治 月

### スロヴアキャの獨立運動

る 2 優 N 然 遇 + 3 政 人 42 策 政 ス を 策 n 行 \* 3 N 行 T U \* チ 7 自 獨 I. 乙 治 ッ 民 政 3 政 族 府 府 لح は 12 27 共 1 方 產 y 黨 \* 1 獨 民 彈 立 族 壓 軍 12 隊 對 す 0 反

外 務經濟 等 V) 共 通官廳 15 計 す 3 ス u サ 7 + 7 人 V) 比 率任用。 毛 ラ 獨立軍隊の サ 1 P 東南

る信託の気を行む、

サエッコ政府に對して、

地 方 \* ス IJ ザア + ア領 に編入する事 を要 求す る 等强 硬 な 獨立 政 策 を 進 8 た。

女 た n テ ニア 12 於 7 \$ プ u デ 1 首 机 フ 工 1 チ ツ ク 經濟相等 は ハン ガ IJ ı との

合併を査策 フ 工 ン チ ツ 7 フ 7 3/ ス ŀ 戦線が組 織 され、 活潑 な > ン ガ y への

合併運動が 展 開され た。

力
こ
れ בלב t うな 追 を抑へるために、 訴 ス U ヴ 7 牛 + 及 n CK テニ N テ アのプ = 7 に於ける分離運動に對 t.r デ イ首相、 フ 玉 1 して、 4 ッ ク經濟相等を賣國 チ 工 ツ = 政 府 は

奴として

発 下 を初め各主要都市に戒嚴令を布き、 九三九年三月十日、 チ ス u × ツ サ 7 3 派 \* ヤの獨立を企てた事を理由として、 9 シ サ チ アク 工 ッ 文 3 相 政 を臨時 府 は、 分離 首相 ス 獨 13 立派に に任 サ 7 命 \* する 7 大彈壓を加へた。 ナソ の チ と共に、 首相以下 ソ内閣が、 首都 四 人 獨 ブラ こしに 乙の 0) チ 累 保護 僚 於て忽 ス ラザ \* 能

物發 立派、 事態 獨乙人諸團體に激烈な は 極度 12 險感と なつ た。 反對が起り、 各地に於て、 チ 工 ツ コ兵との衝

P 緩 ~ て n 和 な てれ 新政府を樹立し、 十四日、 y を計らうとしたが、 3 12 ス に於てヒッラーと會見 鰲 p いた が 國民議會は アキ チ 工 ア國民議 プコ ヒッラーに對して援助を要請した。 俄然 時既に遅く、 政府は、ペラ 會議長 ス 17 して重要協議をとげ、 サ のシド アキ ン内閣 ウキーンに逃れたチソ首相 アの獨立宣言を可決し、 ı ルを首班とする新内閣 に副總理としてス 直ちにブラ LI チソを大統領 チ を任命して事 は ザ ス 7 三月十 ラ + 3 7 7 を代 12 = に推 歸る H 態 表

- 188 -

チェツコの運命はヒットラーの手に

右 の要請を受けたヒットラーは、 即時、 陸空軍を動員してチ £ ツ 3 進駐 の態勢を

整へた。

てくに於て翌十五日、 チ x. ツ 3 のハー ハ大統領は、 フ ウァ IV 3 ウ ス 牛 F 外 相

を帯

下、 同 してペ 2 工 ツ に於て翌十五日、 待機中の獨乙陸空軍の精鋭は、 3 n 共 リンに急行し、ヒットラー總統 和國の運命を獨乙に托する旨の共同宣言が發表され、 チ 工 ッ **=** のハーハ 直ちに國境を越えて進軍し、 並にリッペ 大統領は、 1 フ ŀ ウァ 12 ツブ v 1 外相と協議 ウ E ス スロヴアキアの ツ キー ŀ ラ 外相を帯 1 の結果、 0) 命令

首都プラチ ス ラヴァ及びチェッコの首都プラハを始め各要地 を占領した。

四時、 また一方、 十二時間を期限とした最後通牒を送つて、ルテニ 軍を撤退する事、ハンガー自衞團への武器引渡し、 ハン ガリー 政府 はチェ フコ政府に對して、一九三九年三月十四日 ア地 方から廿四時間以内に ~ ンガリ ー人に對 午 する 後

-189

壓迫の中 止 及 びハンガリー人の財産の保護を要求した。 チ

工

ッ

=

同 時 に動員を命じ、 十五日に至つて、ルテニア自治政府が獨立の宣言を發するや、

日にはボーランドとの國境に達し、 てしに全ルテニアを完

直

ちに

ハン

'מל

7

軍 は

進軍

を開始し、

チェッコ軍と戦争しつい各地を占領し、

かくて三月十五日、ポヘミャ及びモラヴィア全土に亙る獨乙軍の進駐が完了する ヒットラーは リッペントロ ップ外相及びカイテル國防相以下を從へ、折からの

吹雪をついて新領土の首都プラハに堂々と劇的な入城を行つた。 かくの如き、雷光石火、一夜にしてチェッコ

をその手に收めた獨乙外交の鮮やか

とは文字通りこの時の事であらう。 な手際に對しては、英佛を初め、 全歐洲諸國は呆然たる態で『鳩が豆鐵砲くつた』

サイア及びスロザアキア並にハンガリー軍の占領したルテニア地方の廣さと人口と なほ一九三八年のメデーテン地方と併せて獨乙の勢力下に歸したポヘミア、モラ

左の通りである。 面積(平方籽)

をあげると、

五二、〇〇〇

3

人口(千人)

七、一〇九

ŧ ラガイア(を含むア)

二六、000

三、五六五

モラザイア(を含むア) 二六、〇

二六、000

三、五六五

スロヴァキァ

四九、000

三三九

ルテ・ユア

111,000

七二五

人は 右 の中チ スロサアキアに於て約二百萬人、ルテニア人はルテニアに於て約五十萬人であ エッコ人は、ポヘミャ及びモラザイアに於て約八百萬人、ス ロヴ 7 + 7

チェツコスロヴアキア廿年の歴史を顧る

る。

だが、 サアキア人は、既に外しい昔から獨立運動を行つてゐたのであつた。 \* ア及 ナ エッコ人もスロザアキア人も、またルテニア人も共にスラブ民族に属する民族 4 X N 工 テニア ッコ人の住 は ハンガ むポヘミャ及びモラヴィアはオーストリーに、 リーに支配され てゐたのであるが、 チ エッコ人及びス またスロ サア 11

9 時 " 獨立が宣言され、こへに兩民族 政 1 歐 府 12 洲大戦が と改稱され、 チ æ, ッ 物景するや、獨立運動は英佛の支持によつて勢以を得、 3 ス u 十月十八日、 サ 7 ÷ 7 國民 の新共 ワシントンに於て、 評議會が 和 國が 設立 生れれ され、 た チ 九一 9 であ 工 ツ 八年 2 3 た。 ス 九月廿六日 12 サ 7 + 九 7 一六年 北 12 和 は 臨 號

9 ズ 2 デ 9 ーテ 獨 立運動 ン 問題 の指導者 で引退したペネシュ前大統領であ が 初代 9 大統 領 であ つたマサリ る。 ック博士及び一九一八年

### ビッツバーク協定

大 る ŧ ナ 原 事 ラ 9 ワ 則 及 \* ッ 3/ を約 1 CK ク ス 7 は、 þ 束 及 12 7 チエ びス L に於 サ たのであつた。 7 ツコ及 # p て共 サ 7 ァ 12 和 + びスロヴアキ 對 國獨立が宣言され 7 して、その固有の政府、 地方を合して、 ア兩民族の代表者と會見して、 るに先立つて、ピッツパーグ チ 工 ツ 議會、裁判所を持たせ コス u サ 7 + 7 共 將來ポヘミヤ、 和 國 に於て、 る事 8 建設す

Z)

くて大戦の結果として、

ヴ

エル

サイユ

條約に

より新国境が確定され

才

I

ス

ŀ

ZX 9 7 n ול テ かい < て大戦 5 = 本: 7 圣 ~ 3 0) 部割譲させ +, 結果とし 毛 ラ て、 \* て、 1 7 7 及 2 -1 仄 N サイ 12 3/ 4 V V ユ 工 條 7 ツ 約 そ、 3 12 ス より新園境が p 7 サ ガ 7 y \* ì 7 蒸 נל 確定 らは の完成 2 ス 11. をみ IJ 7 た 7 オ î 丰 9 7 7 ス あ 及 ŀ

50

9 3 殊 ツ 自 12 3 治體 n ス テ u = とす 7 7 7 地方は る \* 事 ア共 及 和 CK 自治 國 九 9 談 統 た 會を持 12 年 支障 九 月の の事 9 を保障 聯 な い限 合國 り最 とチ され 1 工 B 废 ツ な た 3 汎 との な自 0 7 治權 條約によつて、 あ 9 た。 を持つところ チ

因 12 N テ = 7 は 力 n 24 ì ŀ . u 3/ 7 或 は 力 n 74 1 ŀ ウ 7 ラ 1 ナ と呼ばれ n テ =

ア人はウクライナ民族である。

### 崩壊の悲劇の原因

n たが、 力 る 12 ス 111 サア 共和 キアにも、 闘が 完成 ルテニ 7 サ アにも自治は y ツ ク 博 士 から 與 大 へられなかつた。 統 領 12 選 ば n 新 教府が組 織 4

卖 は てれ に耳を傾け なかつたような事情が、途に チ 土 ツ = ス 77 ヴ 7 + 7 共 和 國

崩

墩

1 グ 2 協定 1. 12 於て、 0 履行を要求する ス T サア + 運 7 動 12 於ては、 が起り、 ルテニアに ス D 7 7 丰 於 7 國民 7 B 反 黨を中心 4 工 ツ とす = 0) 氣 る 勢が F. ツ た ツ מל 25

まつた。

מל B チ 工 ッ 3 政 府 は 九 年に、 地方行 政 制 度 9 改革 を行ひ、 ス IJ サ. 7 丰 7

及 CK n テニ アを 更に 小地域の縣に分割して、 反チェ フコ 派の勢力を弱 めようと企て

たのであつた。

F. 7 ッ 14 ı 7 協 定 は、 T ナ , ツ 7 大 統 領 から 署名したものであ るに も拘 らず、 チ

テ 3 政 = 府 7 かい 12 膈 てれ す る 事 を新憲法制定以前 は 條 約 12 よつて 保障 の地方的協定であるとしてこれ され、 新憲 法 12 於ても規定して を無視し、 る る 42 また 拘 5

N

7

ず 志 を買 チ U **王**/ ツ 爾 = 來 政 兩 府 地 から 2 方 に於 n Z ける 裏 切 反 2 チ た 事 工 は、 ツ 3 運 ス 動が激化するに H サ 7 \* 7 人 及 至 CK つた。 n テ = ア人の 深 憤

M B N テ = 7 0 問 題 は、 並 際 聯 盟 12 陳情 され た てともあ 2 たが、 英 佛 共 0) 他 V) 諸

而 B ルテ = 7 9 問題は、 國際 聯盟に陳情されたこともあつたが、 英佛其の他 0) 諸

**3** は 2 n 12 4 \* 傾 it なか 9 たような事 情が、 遂 12 チ 工 ツ 3 ス U ザア + 7 共和 國 崩 墩

の悲劇を生むに至ったのである。

## 背後に躍るナチスの手

チ 工 ツ = ス 13 サ アキ 7 には、約三百五十萬人の 獨 乙人がゐる。 ナチス 運動 は

人的背景によつて强力に押し進められた。

4 ン 九三三年、 の指導下 12 政府 結 成 され は前途を危惧 た故 圆 戰 して 線 は ナ ナ チ チ ス ス 黨 黨 を禁止したが、 0) 再生に外ならず、三五 一九三四 年五月 年、 ヘン の選 ラ

學では一學に議會の第二黨に躍進し、 チ 工 ッコにとつては恐るべき勢力として擡頭

して來た。

彼 等 は 表 面 チ 工 ツ 3 共 和 國 に忠誠を誓つてゐるけれども、 實は大獨乙建設の强

力なる一翼たらんとしてゐたのだ。

### 工 ツ 7 合 併 の 意

### 政 治 的 意

か ね て民主々義を標榜した獨 乙が、 何故思切つて、 一千萬人のチェ ツコ 異

包容すべく決心したのか。

政 治 的 理 由 とし 7 は、 反 獨 的聯盟が、 歳月を経ると共に武力を充實する現狀に鑑

れない。 み、 やがて、 だから今の中に、 チエ ツ 3 + ザ 工 ツコを合併する事が得策であり、 アが、 その 連鎖の中に 且つ必要であると

ス

IJ

7

丰

包含され

る時 から

來

3 ימ

も知

考 へたと思は れる。

### 纒 的 四

(1) 第二の ズ デーテ 原因とし ンの分割によつりチェッ ては経済 的理 由をあげうる。 3 は片輪となる 即 ち一九三八年の秋、スデ 1 テ

乙を合併して、

てれを大獨乙の

統制經濟網

に収め

たものい、

既に數百年來ボ

へミャ

ン個

3 を一單位として出來上つてゐたズデーテン 乙を合併して、 難しては、その能率が著しく低下する。 てれを大獨乙の 統制経済網に収めた の産業は、これをヒン もの 1 既に數百 B ーラ 年來 > ŀ. 7;° か 111 +

即ちズデーテンが獨乙に合併された結果、 ナ 工 プ 3 ス ロヴァキアは、その領 土 9

五分の一、人口にして共の二割五分を失つた。

ある。 然しその 資源に於ては、 國土と人口の比例よりも遙に莫大なものを喪失したので

的 には \* ~ ズデーテンが核心を爲したものであつた。 3 + は 「オー ス トリア の眞珠』と云 はれた土地であつたが、その内でも工業

z)s とれ ところが、ズデーテンの分割によつて、 ズ デー 7 る テ た。そして石炭は多く輸出し、 ン地方は石炭と鐵鏃石を豊富に産出する。 鐵鑛石は外から輸入してゐたのである。 この均衡が破れ 且 つこの兩者 は 比 較的 42 均衡

石 炭 產 地 の五 割 は ズ デー テ ン に鯖 Ļ 冶 金 I 業は、 Ŧ £ ツ = 侧 12 殘 2 た もの

近 0) 着 彈 距 離に存在 する結 果、 約 八 割 は 獨 乙 9 掌 中 12 歸 L た 9 6 あ

境 全 附 た 鐵鎖 石 9 輸 入 は、 獨 塊合併 0) 後 12 なつて、 全く獨立 乙人侧 0) 意向に 左右 され

章 42 な つて し प्र 2 た。

工 ッ = から 農 產 鈴薯 物 12 2 V 王 ても、 蜀 黍 とを輸 同様の結果が見 入して る 72 ので られる。チ ある。 木 土 材 ツ の輸出 = は 從 は、 來 小 麥 そ の山 と燕

林 0 廿四 % を失 2 た いめ に著しく源少し た。

を輸出

して

馬

لح

(2)再 建 資 金 二百 億 7 12 1 木

煙 草 產 地 の八 割 廿菜 耕 地 0) 大 部 分 \* チ 工 ツ 3 נל 6 ズ デー テ 7 と共 12 獨 乙 42 讓 2

た。 從 2 7 I 一業原 料 の輸 入の 72 め輸出すべき農産物 0) 數量 は、 極 8 7 貧 易分 12 な 7

まつ た。

ı

ンから購入する必要に迫られたのである。

狀態に

陷

2

た

業

\$

更 10 輕工業 15 於 1 電氣 は 事 有名 な附石 同 樣 7. 工業、 あ 2 て、 織 維 例 工 ^ 業、 ば ブ 化學 ラ 1 工業も殆 グ 市 の電力さへ んど四 分 300 Hi. 裂 ズデ 9

狀態に 陷ったし、 電気事業も同様であつて、例へばプラーグ市の電力さへも、 ズデ

1 テ ン から購入する必要に迫られたのである。

借款によるより外に途がないので、 くとも二百億クローネの資金を必要とするとみられた。 てれ らの 產業組 織を再建 L で 、ナ 工 3 1 ツ ンヘン會議 = の國 る。 内に昔日の繁榮を取り戻すに の直後、 この資金は英佛方面 英國は一千萬ポンドの からの は、 少

網が、 殊 12 各所 ナ 王 で獨乙領を通 プコ の蒙つた大打撃は、その 過す る結 果は チ 交通網の半身不髓となった事である。 工 ツ 3 内の都市が、 互に連絡を失つた 鐵道 事

2

v

ヂ

ツ

ŀ

をプラ

ープ

政府に供與した譯

であ

12 みても大抵は想像が出來るであらう。

2 を失 נל < 7 た チ 4 工 工 ツ = ッ = は、 は、 大戦前 獨立國の地位から附庸國にあちた。 のオ 1 ス トリア が戦後の小國となつた如く、ズデーラ

(3)F æ, ッ 3 の査源

源が累 してかく片輪になったチェ 4 とし て山 積 L 7 かる。 。 鐵、 ブニ 鋼、 の資源はと見れば、 石炭 並 一に祸炭 に於 獨乙の必要とする幾多 5 ては、 殆ど獨 乙の一割 の査

位千トン)

に相當する額を出してゐる。

即ち一九三七年の生産高をみると左の通りである。(單

炭

石

榈

炭

銑

九、九五 六

一、六八〇

八、〇三六

二、三一六

25 N ア十三萬六千トンを輸出した。(一九三七年 9 數字)

建築用材にして八十三萬トン、パ

ルプ用材廿六萬三千トン、

製紙

木

材

に於ては、

用 穀 物と穀粉は、一九三七年に於 いて卅五萬二千トンを輸出

九三七年恭併合したオー ス トリア は穀物輸入園であるため、 その併 合は 過 との

して

る

る。

ジーレスに終えばドップとをけらいうなもと言であり、まり也を直り取出も多く。

食料自給に關し、マイ

ナ

ス 12

なつ

たが、

チ 工 7

コ合併

はこの點プラ

ス

だ。

甜菜糖、

九三七年恭併合したオース トリア は穀物輸入園であるため、 その併合は 過との

数量は 維品 に占める割合は七%四である。 E. 食料 に於て棉花輸入は、總輸入額の一割見當を占めてゐる。 だが棉花は殆ど産しないから一九三七年は十一萬二千편の棉花を輸入した。 ール(大麥及 自給 の輸出も多いが、 二萬九千班、 に開 びホッ 金額 7 1 プを産 その原料品は外國に依存してゐた。 ナ では棉花 ス 12 するから)等も豊富 なっ チエ 12 たが 次 ツコス いで第二位 チ ロヴァキアは繊維工業が盛んであり、様 工 7 3 であり、 合併 である。 は 羊毛の輸入も多額 共の ۲ 一九三七年 0) 他 點 皮革の プ ラ ス だ。 の総 輸出 輸入 に上 甜 も多 菜糖 額中 金額

# 東南歐進出の必要は解消しない

30 の餘力を持たね。 石油 銅 の 9 産額も殆ど問題にならない。鉛、亜鉛、 產 額 は云ムに足りず、一九三七年に二十三萬六千瓲の精製油 金産額も云ふに足りない。 アンチモニーの産額は輸出する程 を輸入

鲖 よつて未 資源 だ 指す東南歐進出の必要は依然として存績してゐる。 から獨 だ解決 2 乙の資源的惱 1 1 し 1 ない。 ス ラザ アーマ み、 1 ア及 就中石油不足の惱みはチ CK = 7 , **>** の 油 ガリー 田 の 2 र्या ì ーキサイト(アルミ鑛)資源 3 1 工 ス ラ ッ サ = 1 ス tt 7 及 ヴァ X IV \* 7 ı の併 7 = 合に 7 の と

### 金と輸出超過

- 152 -

月の す 5 1 ると、 ネ チ ライ の 土 2 金準備と十一億七千三百萬 7 n 3 金 0 t 資産 ス は ス IJ 18 大體二億三千萬マルク、 ヴァ を引機ぐ事は ンク金保有高は僅 キア國立銀行は一九三九年一月末に於て廿六億九千六百萬 大きな助になる。 クローネの外貨資産を持 かに 七千百萬 外貨資産 は一億マルクとなる。 T n 7 12 過ぎないから、 2 7 わ た。 獨 九三九年一 乙貨 チ æ, 72 ツ 換算 ク 3 v カン

4

t

ス

100

1

7

は

この外に

一九三八年二月末にオ

1

ス

þ

サア

國立銀行

Di

金及

CK

これの査査を弓様く当にブップリーン とス 12 ソクク はこの外に一九三八年二月末 12 オー ス トリア國立銀行から金及び

貨 查 產 合計 約二億九千萬 7 1v ク を引継いでゐる。 これらが如何に大きな作用をし

たかは言ふまでもあるまい。

九三八年 更 12 出超九億九千二百萬クローネである。その Ŧ o) £ 統 7 計はズデーテン獨 = 9 貿易は、オース 乙の割譲で複雑してゐるから一九三七年の統計を見 トリアと違つて毎年大きな出超を示して 中 對獨貿易は五千六百萬 ク な u ネ

の入 超だが、對獨貿易を除くと、十億四千八百萬クローネ、獨乙貨に換算し

ット九千萬マルクの出超であつた。

九三八年の獨乙貿易が一億九千二百萬マルクの輸入超過になつて ね る際 工

ッコ合併の利益は大きい。

### 垂涎の的、軍需工場

ある。ロン 4 産業以外に於て、 ۴ ン Æ, = ノミス チェッコが列强と比肩し得 ト誌の記述によれば、 チ るも 工 ツコ のは、その の造兵工業は、獨乙の五 兵 器 彈藥 工業 で

四 割 億六 を生産する能力を備へ、 千四百萬 ク u ネ (約五千三百萬 盛れに例外に輸出してゐる。一 回 に上つたのをみても、 九三七年 その 中の武器輸出が 班 を窺

事が出來る。

2 0) 尨 大 な軍需 工場は、 獨乙の軍備充實にとつて一大資 源である。

いの如き 理 由 より、 獨乙は、 從來 の民族主義的主張を一擲して、 チ 工 ッ 3 を合

併したものと思はれる。

以

上

### オー ストリアの合併により入超激化

オーストリアを含む一九三八年(昭和十三年)の貿易收支は四億三千二百萬マル

入超となつた。一九三七年には四億四千三百萬マルクの出超であつたから、

きな逆轉である。

ク

0)

の入超だから、 オーストリアを除いた獲獨乙だけでは、一九三八年に於て一億九千二百萬マルク オースリアの合併によつて新たに二億四千萬マルクの入超が加つた

譯 である。

然しオーストリアを除いても、獨乙の貿易が惡化した事は明かである。 即ち輸出

は 五十二億五千七百萬マルクとなり、 (一一%一)を激減したのに對し、輸入は五十四億四千九百萬マルクとなつて 前年即ち一九三七年に比し六億五 千四 百萬

千九百萬 ではこの入超代金は何によつて賄つたかと云へば、一九三五年乃至一九三七年に マルク(〇%三)を減じたに止 せる。

於て得た出 超代金と、 オーストリアから引ついだ金及び外貨であらう。

獨

乙

0

國際

收支

は一九三五年以來發表

され

なく

なつたから、

貿易外

收

支が

如

何

體 る狀態に 15 務 於 間 の元 7 均衡 あるか判からないが、一九三四年の國際收支に鑑みると、貿易外收支は大 12 利拂にかなりの金額が割かれてゐたとしても、 獨 を得 乙貿易は十一億九百萬 1 ゐるものと想像され マルクの る。 とすると、 出 超を示して 一九三五年から一 尚ほ多くの金額が、一九 **ゐたから、** この 九三七年 中 かい

獨墺合併以前のオース トリアは金、外国為替及び諸外國への貨勘定を持 つて ねた。

年

0

入

超

代

金として利

用し得

たもの

と思は

n

30

これは合併前の為替相場で換算すると二億九千萬マルク、合併後に定められた換算

獨塊合併以前のオーストリアは金、外国為特及び諸外國への貸勘定を持つてゐた。

比 これは合併前の為替相場で換算すると二億九千萬 率 で計算すると、 四億五百萬マルクである。 獨乙はこれを引ついだから、 マルク、 合併後に定められ た換算

入超代金の決済に使用し得た譯である。

なり 然しそれ 喰ひ込んだ。 にしても、一九三八年に於ける四億三千萬マルクの入超は右の資金 そして今後も、 一九三八年の様な入超が續くとすれば、 それは獨 をか

幣出か然らずんば死

乙の貿易にとつては重大な問題である。

諸 题 の みならず、獨乙の輸出に對する列國の競爭は益々激化しついある。米國 12 對する獨 乙品進出と競爭する用意をしてゐるし、 英國は輸出補償基金を増加 は南 \*

して獨乙の輸出と競爭してゐる。

英米通商協定も亦獨乙の輸出への障害となるであらう。

諸 國との貿易開 これ 12 對 係 獨乙はパータ の緊密化 を圖る事によつて、輸出の増進に努力しつくあ 制、 求償 制貿易 0) 强化、 東南歐、 南米、 北

府が 5 發 के る。 表 જ 各事 され た貿 これ 業に與へる注文は、 た新 易政策に於ける一つの轉換として注目すべきもの は一種の 政策 で、 リンク制で それ は輸出用原料を優先的 夫 あつて、 々の事業の輸出成績に應じて割當 輸出 振興に必死となつてゐるあらは に許可するが、 は、一 それ 九三八年十一 てると云 と同 時 ム規定で れであ 12 月に 政

乙の n 今日 は 經濟 軍 備 0) خ 力に 獨 獨 乙にとつて、 大打撃を與へる。 乙 經濟に最も恐るべき脅威を與へるものだ。そして將來戰に於ける獨 輸出の 不 振 は、 當然原材料、 食糧 の輸入減 を引き起 し、そ

を最 輸出 も端 カ 的に表現するものであ 然らず んば 死 と云 る。 ムヒッ ŀ ラ ーの言葉は第二次歐洲大戦勃發前

## 獨乙とバルカン

南進するか、 つて進出する可能性の多い事は明らかだ。 獨 乙の東方 それは今日より予断を許さないが、 政策が、 カルパット 北西にあるか、 次に其體的 少くとも經濟的 或はダニューブ に検討して の浪 みよう。 には更に に乗つて更に 東南 に向

## パルカンの農産資源

獨 乙が必要とする食料品並に原料は、 東南部及び中央 3 1 ッパに於いて、 約五

割を手に入れる事が出來る。

ン ガリー とチ æ ツコを除けば、 自餘の諸國はすべてパルカン半島 に位置する國

々である。

ì I. ı ス ラ ヴ 1 アより、生皮と皮革は全パ N 力 ン 半島より、 何れ ちその 需 要を滿 た

歐 胀 の東南部は、 獨乙の最もめざましい進出の舞臺であつて、 過去十年間 に驚嘆

すべき躍進をとげてゐる。 例へば一九二九年に於けるト n = より の買 付 高 は ŀ n 3

獨乙に供給し得る物資は、 輸出の一七・五%であつたが、一九三七年には四三・七%に増加した。 穀物に於いて約四百五十萬グラ L ŀ ン であるが、 東南部歐洲が その 內

の四百萬トンを以て獨乙の需要は充分である。

木材 と煙草は、ルーマニア、 ユー 1 ス ラヴィア並にトルコ、 ギリシャよりの輸入

を以つて需要量の全部を賄よ事が出來る。

棉花と羊毛 については、トルコ、ギリシャ、 プルガリャ方面から一部分の需要を

補足する計畫をたてしゐる。

### 籤 物 資 源

\* サ イド は、 ハンガリーとユ 1 J' ス ラ サ 1 7 より、 銅銅 石は IV ı T = 7 レンユ

t \_\_° 1 ス ラ ヴ 1 アより、 生皮と皮革は全 パル カン半島より、 何れもその需要を滿た

し得る計算である。

或は倍加 獨 乙の必要とする石油は毎年三、 するかも知れないが、ルーマニアは僅に七、八十萬トンの石油を輸出 四百萬 トンを下らない。戦時になれば、 需要は

るに過ぎない。

に上り、 以上の東南部諸國が輸出する農産物、 獨乙は其の輸入原料の二割をこの方面に仰いでゐる。 石油、 鑛 石等は一九三七年に約廿億マーク

・バルカンとの貿易關係

獨 乙とパ 7 ガ y 1 N カン・ 、ルーマニアの小麥、 との貿易は、 概してパータ ユーゴ スラヴィ 1 .,2 ステ ア、ル ム 1 7 -によつてゐる。 アの木材、 トルコ、

3/ + の煙草の如きは大量に獨乙に輸入されたが、その結果獨乙は却つて、これ

4"

y

らの諸國にパランスの滯りを生じた。

2 n を清算 する た めに、 18 N 力 ン諸國 政府 は獨乙品の買入獎勵に全力をつくす必

要に迫られ、他國品の輸入を防止した。

伙 る 12 獨 乙 は 他 の第 三回 12 自 由 に賣 n る品 物 0) 引 渡 を 拒 絕 商 HH の自 由 な選

3/ 4 は 1 t Æ = カを 幾 十萬 個 と買 入 n る様 な 珍 現象を呈し た。 を

相

手

42

許

さなか

2

たくめに、

時にはルー

**▽** 

7

は

タイ

プ

ライタ

l

を幾千臺、

ギリ

2 も拘 らず、 何故パル 力 ン 詸 國 は 獨 乙から離れ られ な の か。

その理由は

獨 乙程 英 大な数 地 を定 價 で買 入 n 得 る者 から 他 12 な V 專

農産物 0) 價格を世界市場の水準以上に釣り上げたくめ、 農民 は獨乙以外 に寶

る事を好せない事

4:

産同は

ili,

取引が困難に

7%

つた事

(F.) 獨 乙が買 人 n た物 資を原 價に第三國 に賣放 つた かい 海外 市價 から 低 下して、

11: 產 13 は直 取引が困難になっ た事

等をあげうる。

カコ くす る事によって、 獨乙は一石二鳥の利益を占めた。第一に生産國は獨 乙のた

めに市場を獨占され、第二にダニ 3. ーザ沿岸とパルカ ンの生産者にとつては、 獨乙

市場が頗 る魅惑的になつ た。

2 n 12 加 ふるに世界の再軍備熱が、 獨乙の對外貿易を助長した。獨自の軍需工場

**争つて各國に軍需品を漁つたが、** 

獨乙は長期

クレ ヂ

ッ

1

の武器を供給し得 る唯一の國であつた。

を持たない二三流阈は、

方法 \* を以 y シャ つて 大量 1 ンガリー等はその通例として あげる事が出來る。

バ ル 力 ン 詸 國 の 悩み

こう云つたからとて、 東南歐洲諸國が、 經濟的に獨乙に隷属するかの如き形を心

から喜んでゐるのではない。

態度 却 って、 は 面 12 これ以上に獨乙との貿易率が増大する事に危惧の念を抱いてゐる。その 政治的考慮から來るのみならず、また經濟的にも十分の理由 が 存在

るのだ。

獨 東南歐洲諸國は、獨乙より購入出來ない物資を輸入するために、自由爲替 7 の手 る 3. によつて鑛物資源の開發される事を希望しついも、専ら獨乙の利益 また獨 乙よりの製造品輸入 が國內産業 の發達 を阻害する場合もあ \* のた

めに、開發される事を欲しない。

द्र た經濟的 利益 の増大は同時 12 政治的勢力の附隨する事を十分彼等 は 承知してゐ

**5**。

35 ため 從 2 には是非とも市場をみつけなければなられ てこれ らの 小國は、決して獨 乙商 業政策 の熱心な支持者ではな いかい 生きん

聞こことう文||目阜||5日見||よい艮り、聞乙を無視し得ない事は云ふまでもない。

それが諸國の惱みの種だ。

獨乙に代る取引相手が出現しない限り、獨乙を無視し得ない事は云ふまでもない。

# **東歐の寳庫ウクライナ**

# 獨乙とウクライナの關係は深い

着目して資本と技術者を送り、 ウクライナ進出は獨乙の傳統的政策である。獨乙は十八世紀の末から旣に此處に k. ンパス其の他で幾多の鑛山を開發し、 工場を建て

ත

50

於ても、獨乙は其の庇護の下に作つた「獨立國」ウクライナの支配權を獲得してゐた。 ゥ クライナ、 近くは一九一七年三月の革命に乗じ、タンネンベルヒで露軍を粉碎した獨 一九一八年十一月、獨乙が戦敗してウクライナから撤兵するや、 クリミャに殺倒した。其の後ソ聯と結んだプレストリトウスク條約に ソ聯は 忽ちウク 乙軍は

ラ ラ ウクラ 1 ナ ナ イナを指してゐるのは淺から以因縁があるのだ。 にはいり、獨乙の を併 不 しか。 共の後五ヶ年計畫の實施に當つて、多數の獨乙人が、再びウク 技術が流れてんでゐる。 獨乙が東漸政策の最終目標として、

- ナーアムーード 羽てカ軍則してウクライナから撤兵するや、ソ職は忽ちウク

# ウクライナとは邊境の意だ

は ラ 业 は 7 左の通りである。(東洋經濟一八五九號、三八頁) 1 ケ國に分割されるに至つた。然しソ聯領以外の地域は殆んど問題にならず、 大戦 約 ŀ サ 四 山 クライナとは『邊境』の意味 ナ 千萬人で、 0 後 脈 面 に區劃せられた一帶の平原地方である。 水 積及び人口の ーラン 大戰前 ド、チ 約八割 までは大部分がロシア、 工 ッ 3 から はソ聯に包含されてゐる。 である。 獨立したので、 南は黒海、 其の 一部が墺洪國に分脳してゐた。 これ アゾフに直し、 面積は約六十萬平 12 ソ聯とルーマ ウクライナの面積と人口 南西部でカルバ = 方粁、 7 を加へた 人口 ウク

| 面積(平方粁) |
|---------|
| 人口(千人   |

ツ聯領

門一・三

三一、一九四

ポーランド領

一売・三

せ、 五00

(東ガヲチャ、ウオールイン、ホルムシチナ)

サエッコ領

**=** →

**谷** 

(カルパート、ウクライナ)

(ブウゴヴィナ)

0.

1,000

ソ聯ウクライナ

、人口三千百萬人、其の密度は一平方料について七二八で、ルーマニア、ユーゴー ソ聯ウクライナの面積は、四十八萬千三百平方粁で、 獨佛伊波の何れよりも大き

、人口三千百萬人、其の密度は一平方料について七二八で、ルーマニア、ユーゴー

よりも高く、フランス、ポーランドに接近してゐる。

其の面積は全ソ聯邦の二%二を占めるに過ぎないが、人口では全體の一九%を占め 二・〇九人に過ぎない(一九三三年)即ちウクライナはソ聯邦中最も開化した地方で、 然してれをソ聯の他地方に較べると断然高く、歐露は二六・九一人、白ロシアは四

てゐる。

次にウクライナの人口構成割合を見よう。

30 サィア人が〇%九、ギリシャ人が〇%四、プルガリア人及び白ロシア人が夫々〇% ンド人の一%六の四十五萬人、獨乙人の一%四の四十三萬人である。この外にモル ゥ 次はロシア人の九%二で約三百萬人、ユダヤ人の五%四の百六十萬人、ポーラ クライナの人口三千餘萬人のうち、ウクライナ人は約八割の二千五百萬人であ

三ゐる。

#### ウ ク ライナ の 農

ゥ 7 ラ 1 ナ は ソ 聯にとつて食料 HI 9 資庫 であり、 重工業の根據地 であ

ゥ クライナは殆ど平原で、その中を歐洲第三の 大河ドニエ プル 河が流 n 7 ねる。 。

この爲め に氣候 は 緩和 され、 降雨 址 も適 度 12 あつ て農業には最 も適 して る る。

體の一九%に相當する。 一七年 の農業耕地 そのうち穀物 面積 は二千四 の播種面積が 百卅七萬へクターであつたが、 これ はソ聯全

七割

强

を占

めてゐ

30

そし

て小

麥の 播 種 面 積 は ソ 聯全體の 一八%四 を占め、 大麥は三七%五、 玉蜀黍は三四 %四、

ラ 1 麥 は 一五%六を占 めて わる。 。

穀物 の 收 穫高は一九三五年に一億七千五百萬ツェ ントオルで、全聯邦 の二割近く

12 當 つて **a** 3

0)

大部分はウクライナ

の産である。

革命前この

地 方の

甜菜栽培面積は、

全国

V)

八割

共

今日の ソ聯は 沿菜 糖の生産で、獨乙を追以越して世界の首位を占めてゐるが、

今日のソ聯は甜菜糖の生産で、 獨乙を追以越して世界の首位を占めてゐるが、 计

る。 0 大部 しかし一九三七年の播種面積八十一萬六千ヘクタールは帝政時代の數字 8 てわ 分は たが、 ウク ライナ 今日 では他の地方にも栽培されてゐ の産である。革命前この 地方の 甜菜栽培面積 るので六八%五に低下して It 全国 を遙 V) 八 る 刨

12 超 えてゐ 30

あ 質 つて其の總生産額の三分の二を占めて に製 糖 業 を中 るのだから、 心とす ,る食料 甜菜栽培がウクライナで如何に重要な地位を占 品工業と鑛山業とは、 ゐ 30 耐 して食料品工業の五 ウクライナ工業の二大部門で 分の 四 は め てわ 製糖

る か ド分 בל 50

3

工業が

占

め

てゐ

のだが一九三七年の播種額積は廿二萬二千ヘクターで全國の一〇%六を占めてゐ I. 一業用 作物では最近棉花の栽培が注目に値 する、 てれは一九三三年 から始 め たも

## ウクライナの鐵と石炭

大根 五 十六萬 ۴, 據地 ン 18 キ た ス らし の石炭とクリヴ u 7 め ツ 7 ŀ わ を造り出 る。 更に 才 1 F. U 1 ての三者を基礎として、 = 工 グ ブ 9 n 鐵鎖は、 河 0) 水力は有名なドニ ウクライ ナ ウクラ \* 1 7 工 ナ ソ プ N 0) 聯 重工業が確 水力發電所 重 工業

۴. 1 25 ス 9 石炭 埋滅量は 其の採炭高は 全 一國の五 割以上を占 立さ

n

7

な

るの

だ。

機械製作を含む一大重工業地帶を形成してゐる。

年

額

千萬

瓲

12

達

して

かる。 。

L

נל

しド

~

1

ス

は單

なる石炭埋滅地

でなく製鐵、化學、

-172-

では勿論世界有 集中し、 7 y ナ 鐵鍋 オ 1 需要の六割以上 H 1 数の富鑛 か 0) 鐵鎖 であ は る。 埋藏量十一 を供給し 國內 7 9 億四 わ 五八%以上の富鑛の七割五分までが 30 千三百萬 瓲 共 の鐵分は 七〇% でソ聯 此 處に

ウクライナ

2

0)

鐵

鎕

ļ

9

1

全

國

0)

銑

鐵

生

產

0)

六三%三

銅塊

0)



聯

ゥ

7

ラ

4

ナ

3

望

T

12

至

0

な

五六%一、鋼材の五八%八を出してゐる。

カルパアート・ウクライナ

ツ 3 12 入 2 た 獨 乙 は 今 P n \* 隔 7 ソ

< ラ 堀 萬 1 州 力 るには ナ人 华. 6 6 N F 方 水。 24 た。 秆 げ 7 1 る 餘 ラ 1 以上 4 1 1 H ۴ . 9 口 吐 0) ゥ 事 無 猫 7 1 だけ + 意 ラ ソ 7 萬 關 1 味 ガ は 係 9 ナ 9 12 n 念頭 小 見 6 地 は ٤ 之 テ 域 12 る ゥ 0 = 置 から だ 間 7 ア)は から かね ラ 12 獨 1 挾 ば 住. チ ナ 乙 堂 ならい 問 民 n 0) I. 世 題 は T ッ 界 殆 2 る 3 東 政 餘 بح る 策 端 ゥ 5 面 2 深 7 積

# ヒットラーの極東政策

### 對支貿易の變遷

急速に回復した。 鴉 乙の産業は、 歐洲大戦の結果支那に於て失つた地位を、一九二〇年代に至 この原因は、 獨乙産業の能率が高かつた事と、支那が特殊の政治 つて

的権益なき國との經濟的取引に多大の好意を示した事であつた。

入額共に、一九一三年のそれを凌駕するに至つた。一九一三年には、 その結果、 獨乙の統計によれば、一九二六年 には既に 獨乙の對支貿易額は、 獨乙は 支那の 輸出

外 國貿易額の四・七%、一九二一年には一・三%を占めてゐたが、一九三〇年には四・ 一九三二年には六・六%となった。

他 0) 極 東諸 超 に對す る獨 Z の貿易も一九一三年度よりは可成り上昇したが、

に於けるそれには及ばなかつた。

ドイ 運輸會社 2 4 の 貿易力は、一 工 の一)の設立につき、 n フ + ~ > 九三一 y はユ 年に至り、 I レ 資本の三分の一を出査し、 シ ア・ 資本投資の領域にまで伸長した。 3 ı 术 トレ ı V コン 残りの三分の二を南 (支那に於ける二大航 即ち 2 の 京 公 年

12 支那に派遣され その 前 年、 南 京 て來た。 政 府 の招請 によって、 獨乙の特別使節團が、 經濟上の調査のため

府が出資したのである。

#### 對支投资

借 に對する一千六百萬銀弗の借款、 款 てれ の商議を行つた。 より 數 年の 後、 かくして一 オ ットー・ 九三四 サ 九三六年には南昌率郷間二〇〇キ \* 年 フ 商會を主班とする借款圏は、 12 は、 浙贛 鐵道 の玉 山 南昌 口に對 間 數 300 300 個 の鉄道 u

橋 萬 旣 に完成 用 銀 12 弗 銀 充當す 弗の借款。 は 株 州 南昌萍鄉間 3 貴 B また同 ので 陽間 あ 1000+ 年末の四千萬銀弗の第三 は建設中であつたが、 つた。一九三 ロの建 一七年、 設 に、残 支那 株州、貴陽間 事變が 餘 次對支借款が の一千萬 勃發 銀弗 の工事は L た 行 時 は は 京漢線 n 未だ 王 14 ک の黄 始 南 0) 內 昌 7nf 9 間 鉞 は

然し乍ら獨 B ン グ ステ 乙 9 ン、獣皮、 經 濟的 成功 菜種 0) 最 の如 大 なも き重要原料品とを交易するパ 9 は 獨 乙の重 I 業 製品 ٤ ーター協定 支那 0) アン を支 4

D

なか

那と締結した事であつた。

出來 ரு (Asiatische 上海 代償 0 供 獨 この 與一協定によつて、 乙商 協定 Rundschan) 1936 (1.5 月 16 日 254 月) 業會議所 を廢棄 すれば、 は、 獨乙は 九三五 支那 支那輸入貿易上、 年 12 0 於 ける獨 報 告 に於て 乙貿易 英國 次 の様 は半身不隨になるであ を第三位に蹴落 12 述 ~ 7 る す 事

九三六年六月の

頃、一億銀弗のパーター協定が締結された。これには若干の困

計が 支那協會に於て『我々も獨乙の例に倣つた方がいへと思ふ』と述べるに至つ る ラ ス 1 もあつ マルク、一九三五年が九千四百萬ライヒスマルク、一 獨 t 雄辯 九三六年六月の頃、一億銀弗のバーター協定が締結された。これには若干の困 Z ス 貿易 マルク、一九三七年には 12 たけれども、 物語 の活動振りに開し、 つてゐる。 とに 即ち יל く獨支貿易をして、 獨 サー・フレ 一億四 この對 千八百萬 支貿易は、一 デリック・リースロス氏は、 ライ 愈々活潑 九三四年が七千四百萬ライヒ ヒス 九三六年が一億二千六百 マルクと累増 ならし め た 事 ロンド L は、 た。 72 0 貿 であ 易 萬 統

# 支那の獨乙に對する關心

張 問それ自體は何らナチス思想に對す 學 支那官邊 良、 胡漢民、 の獨 乙に 汪兆銘、 對する關 湯良醴、 心は、 戴傅賢、蔣偉國の如き名士が訪問した。 一九三三年 る共鳴を現はすものではない。だが當時共 以來急激に 増大した。ペル y 獨 ン 乙訪 12 は

あり、 多數 非 年 ら援助を得 て、 て 問 公式 以後、 な 團 南 2 九三七年、 3 决 ム一方、 は 京 一九二 政府 顧 0 しかもごく最近世界を物 资格 ナチ て官製ではなく、 獨 共 る事 13 乙は 產 はまた對共 日本 七一 に於いて、 黨員であった譯でなく、またその渡支の目的 軍 V) 戰爭 この軍 に對 沂 も可能だと考へた。 O) 動於 —二九年、 事願 V) 進出に悩 L 開始を見 產黨戰 事 7 顧 支那 且 南 (i) ワイ つ私的契約の下に滯支して 問 京 郎ちナ 1 0 闸 政 12 せされ た以後 府 ا ا とも 続の進行 圣 ついて、 を披 政 チ 府 N せね程の國力を増大したと思はれ 1 0) 政府 の 助 ス ね 事であつた。 せんが の 獨乙軍事専門家の援助を重 た支那政府としては、 に伴い、 がこれ 勝利 般的 の遙 支 た 資際に抗 8) を否 Pic か以前 6 0) 下に **ゐたのである。** あつ 認 L に組織 たと云 120 置 も抗日軍を建設 日的に くに 同じく反共産主義で 生 た 至っ され 働らき初 人。 全員 視した。 たが、 尤も一 る獨 た もの は する 83 乙 本 軍人願 顧問は 九 政府 ろ たのは で ため か大 あつ

-178-

de

一九三七年、戦争の開始を見た以後の事であつた。

**この顧問側の活動が、支那事績の進行に伴び「皇際にお手印に値よるをあげるよ** 

南 術 京 の 숏 採 政府との た 用 同 顧問 12 2 國內 いて資 團が支那の軍事的勢力の根 戦に於ける 任が あるとか云 經 験から生れ 太 の は 幹 たも 間違 を成 であ してゐたとか、 のである事 る。 ゲ リラ戦 は全く明ら 或は支那 術 から か 支 7 那 のゲリラ戦 あ 共 產黨 9

の最も著るしい矛盾は除去されるに至った。

策

九三八

年五月末に、

この顧

問團

----

行は

支那

から召還された。

こしに獨

乙極

東政

### 獨支提携論

迎 獨 乙貿易業者は、 彼 等 の前 途に廣 蔣介石の西安監禁及び其の釋放後に於ける支那統 大な經濟的 沃野が 展開 され たかと考 ^ た。 これは一 一の進 九三七年 展 を数

八 N y ン 12 於ける孔 群 鰹 0) 歓迎 曾 12 極 8 7 明 瞭 13 現 n た。

ラ 1 ۲ ス ン ク總裁シャハ ト博士は、 獨支兩國は近年國家的獨立のため難局に立

2 7 る たが、 今や 兩 0) 友 交 (關係が、 好轉 したと述べ「獨 乙は 主要工 業 國

7 と行動とに より、 支那 0) 味 方 42 な る 事 が出 來 3 と撃 明し た。

孔 辩 熙 は 2 n に答 へて 支那 は 獨 乙を最良の 友邦と考 へてゐる……獨 乙が 力を藉

助せ られん事を希以且つ望むと述べてゐる。

7

支

那

9

今後

9

發

展、

その

原

料

資源

0)

開發

とその

工業並

に運輸機闘の

建設

とを援

#### 獨 乙極 東 政 策 の 惱 み

091 增 V 進 + 0) 23 ŀ た が一種 8 12 は、 支提携しを强調して 相 耳 0) 粈 海 的 帴 牲 ゐる同日に、 から 心、 要だ と强 在新京の貿易事務官は、 調 L て、 獨 Z の極 東 政 滿獨 策 12 闘す 親善

分裂を實證 九 八年以 來、 獨 乙國防軍 ての極 9 政策は、 戦線を二つにして戦ふ事を回避するに あ

9 た。

フ

ラ

ン

ス

を以て獨乙の

主要敵と考

^

た

獨乙國

防

軍

V)

指

導者

は、

積極

的

13

ソ 赔

恒

軍

8.

してゐる。

東

政

策分裂の一

軍事的

背景をみよ

50

との技 してゐるの 國防 する列强 わ た。 フ 軍 ラ 0 術的 Ł ン 前幹部フ ッ と結ぶべきではない。反對に、 ス だから、 提携を通じて、 ŀ を以て獨乙の主要敵と考へた獨乙國防軍の指導者は ラ 3 オ が政権を提 2 ソ聯との同盟から生ずる ークス ワイ 2 **T** た後も、國防 ト將軍 ル共和國公式 ナチ は、 軍はこの根本の 決して獨乙は、 國內的 ス は國内に於て强烈 の政策 反 應を怖れ たる親 、日本 立場を變更しな 3 ソ政策 必要 その他 に共産主義 積極的に を推 は な ソ 聯を し進 いと論じ ツ聯性 を 閣繞 彈 めて た。 壓 軍

55 府 元 邮 國 轉覆 防軍 と企 9 率 を割策 圖 は CA して 理論だけにといまらず、 る ソ 聯將 な し且つ、 た。 軍 の一圏と軍事 出 來るならば 的 E 獨解问盟 關 ッ 係を續けてゐた。 トラ 10 政權 これには日本 獲得後も、 ソ 聯 0) 將 B 1 参加 軍達 27 チ し得 は、 土 フ る ソ ス であ 聯 丰 政 ı

(Deutschland Zwischen

West und Ost,

Hamburg, 1933)

然るにソ聯の將軍達が處刑されたので、 國防軍の政策はその現實的基礎を失つた

#### 日 經 の 觉

他方日獨の經濟的競爭は日に激化して行つた。それは支那ばかりでなく、 開領東

印度、 南米及び獨乙本國に於てさへ激化して行つ た。

の貿易と産業とを失はしめるものである事は、 かくて『日本の勢力下に入つた支那の土地は程度の差こそあれ、すべて他の諸國 臺灣、 朝鮮、 滿洲の例に見 る通りで

ある。 活動にとつて豊かな將來の可能性を約束してゐる。それは支那の經濟的基礎を强化 支那の主權下にといまつてゐる支那の土地は總て、 輸入増加に對する支拂を爲し得るに至るの 外國貿易及び外國産業の である

fiir Geopolitik 1934年 9月 568四)との意見さへ出て來

し、同

時に支那は輸出によつて、

然し乍らこうした意見は、獨乙の極東政策を左右するに至らなかつた。

九三三年秋、

ニュルンベルヒの黨大會に於て、ヒットラーは日本に對する親善

然し乍らこうした意見は、獨乙の極東政策を左右するに至らなかつた。

の意を表明し、爾來この線に沿ふて外交を遂行して來た。 一九三三年秋、 = 2 ルンペ n ヒの黨大會に於て、 ヒットラーは 日本に對する 親善

## 政治は經済に優先する

た。 れたる任務を十分目覺してゐる」(Ostaniatische Rundschau, 1933年 11月1日 親善を强調した後、『第一は政治である』と述べ、更に博士はこれにつけ加へて日 かいる支配的意見の代表者は率直に、政治は經濟の上に置かねばなられと明言し 一九三二年十月、當時の新任駐日獨乙大使フォン・デ にも拘らず或はまさに、それ故にこそ、余は日獨經濟關係に闘して余に課せら ィルクセン博士は、 日獨

てうだ。 易業者の一部では、こうした政府の計畫と歩調を一にしてゐる。彼等の考へは 日本との競爭は激烈だ。 また獨乙の外交政策は支那を敵に廻はしては なら

کے

な との な 九三三年三五 2 5 5 ので、 救 けれども、 間 本人事 に結 が出 獨乙が爲替に缺乏したからである。 んでも何 年の三年間に激減した。 純粹に經濟的性質の協定ならば、 來 るであらうと。 か得るところが ある その譯は滿洲國が獨乙から殆ど買 נל も知れ 100 ーター協定を結べば恐らくこの事 日本との間に、 な So 獨 Z の浦 或は進んで滿洲 洲產 大豆 つて吳 0 購 入 n は

際的な第一着手であると考へた。 また獨 乙政府は、 こうした協定の商議こそ對日關係を進捗せしめる上に極め て實

#### **闹獨貿易協定**

は でと云ム事 年總額 九三六年四月卅日に滿獨貿易協定が成立した。 億 になった。 圓(滿洲國幣)とし。 滿洲國の對獨購入は二千五百萬圓(滿洲國幣)ま てれ によれば、獨乙の對滿購入

2

(1)

協定は

九三八年七月の新協定となり、

獨乙は年

々二億圓(滿洲國幣)を支拂

って二百萬噸の大豆を買ひ、之に對し滿洲國は五千萬圓(滿洲國幣)だけ獨乙の品物 協定は一九三八年七月の新協定となり、 獨乙は年々二億圓(滿洲國幣)を 支拂

てとエン事になった

を買 人人事 12 な 0 た。

額は 活した點に於て獨乙の利益となのた。然し一九三八年に至るまで、滿洲の對獨 2 規定の四分の一の比率を遙かに下廻つてゐた。事實第一年度に於ては、 9 バーター協定は明らかに、満洲に於ける日本を利すると共に、 大豆 貿易 獨乙の 購入 を復

購入は著増したが、滿洲國が實際獨乙から買つた額は前年度より少なかつたのであ

然し、ペルリンはこうした成行を、政治的理 由 により 默過 た。

んとする物質的目的以上に、 の機性が兩國双方に於て忍ばれたのである。 九三七年六月。在新京の貿易事務官が聲明した様に『この協定によつて齎らさ 緊密なる親善關係に對する要望が存する」が故に、

幾

然し 最 近 12 至つて情勢 の髪化 から 現 れた。日 本 は今や満洲 更 工業 の 速 な 3 發 腿

求 めつ 1 あ る た め 15 獨乙重工業にとつて新し い好機が現れ、 獨乙重工業が滿洲 國

に輸入される事になった。

B n 以前 12 8 獨 Z 重工業 は あ る 程 度滿 洲 國 0) 註文 を受け とつ た。 昭 和 製 鍋

後更に 追 加計 文が 獨 乙に發 いせられ た。

所

は、

獨

乙人

の技

GIF

の手により、

可成り多量の獨乙機械を用ひて建設され

た。

然 L 最 B 重要 な發 展 は 一九三七年、 支那 事 變 以後 12 現 n た。 九 三七 华 十一月、

75 獨 對 Z 政府 主 は とし 滿 洲國と協定を締 て獨 乙機械 の購入 結し、 12 あて これ によって、 る ため、 五分五 オッ 厘 ŀ の利 1 サ 7 率で、 ルフ 六ヶ年 財啊 は 間 滿 州 百

萬ポンドの借款を與へた。

4 後 文 た 昭和製鋼所は、 その擴張計畫に用ひる材料の三分の二は 獨乙より輸入

しし三、年三月、カーロキック及びクルップの代表者は、北京に於ける日本當

すべき旨發表した。

すべきに発えした

に對し、 たる聯銀券で受取ると云ムパーター協定の提案を行つた。 一九三八年三月、 獨乙機械を北支に入れ、その支拂は日本の支配下にある臨時政府の銀行券 カーロキック及びクルップの代表者は、北京に於ける日本當局 ヘローレンス u 1 5

ガー氏による)

## ナチスの奇襲戦術

### まづ正改法

しきり ナ て植 チ 15 ス 民 植 は或 地領有國 民 地 ひは黨大會に於て 領 有 0 の権利 の問題に闘す と必要とを國民に宣傳し世界に絶 或 は 國 る見 會 42 於て、 解 を打診 或 せし N は 8 共 るなど、 0) 呼し、 他 0) 公開 凡 或 ゆ U V) る機會 は 席 上に 在 外 於て 使

だが然し、これは序の口であり、正攻法だ。

7

植

民地

领

有

の要

求

を

世界列

並

0)

前

12

pp

きつ

ける

のである。

他 0) 2 失地 E に在住 攻 法 により正 する獨乙人を煽つて、 面 から 堂 一々と攻 これらの領土の内部から獨乙への復歸 的 寄せる一方、 搦 手 カン 5 舊 植 民 地 乃 の氣運 至 其 9

を醸成せしめその領有者に手をやかせ様とする一種の奇襲法がある。

こりーラントがことの名間の新聞

### 奇襲戦術の效果

民地奪還をナチス綱領の最大眼目の一としてから、 頃. かい 獨 ら幾 乙國外に住む獨乙人に獨乙意識を皷吹するた 多 0 團體 が組織されて相當 の活動を展開したが、 めに この活動 は、 大戰後 既に一八八〇年 は頓 に深 殊に 失地 刻味を加 代の初め 回 復 植

來た。、

を掌 て黨の機構 ナ る長官 チ 太 は を置 旣 の一部に編入し、 12 以前 いて、 から組織されてゐた在外獨乙人協會其の他の關係諸 在外獨乙人のナチス化と失地や植民地の獨乙への復歸 更に 一九三七年一月には外 務省内に在外獨 團體 乙人問題 を統 運動

組織化するに努力した。

秘密國家警察の各地に伸 びる毛細管もまたこの運動に重要な役割を演じてゐると

す る用意があると洩したと傳へられ、一時世界の耳目を聳てた。同首相が何故 に突

プの 展 傳 開 へられてゐる。 外、 する失地 各國 植民地 に定住する獨乙人の間にも五四八のグループが結成され、 かくて今や海 回復運動と相呼應して、 員 によつ て組織 陰に陽に、 され る一〇九 活徴なる活動を展 七 の在外 獨乙人グル 獨 開 乙本 してゐ 國 1 9

る。

九三一年にナチスの規定した在外獨乙人團に對する十誠の中には、

「諸君等は、 諸 君等 0) 在留する國 0 法 律 に從ふべし」

在 留 超 0 政 治 は在留 國民に委せ……これに介入する勿れ」等々と述べて居るが、

糝 ح つて n らの誠律は、歐州に於ける失地や舊獨乙植民地 る るの であると見る人 から ゐ 30 などに於ては、 單なる口頭禪

## 西南アフリカのナチス

w 九三五年 " オ プ 五月、 から その委任 英帝デ 統治下にある西南アフリカ = 1 ヂ 五世 銀 冠 式 0) た め U の舊獨乙植民地を獨乙に還附 ン F ン \* 訪 n た南 呵 聯邦 首相

12

如 する用意 ッオーブが、 7 ימ か \る見解 あ ると洩 その委任統治下にある西南アフリカ を洩らしたのか、 したと傳 へられ、 その 胙 與相 世界 は U) 耳目 詳 かでないが を弾 の舊獨乙植民地を獨乙に -( 720 同首相 部で は 方言 同 何 故 地 遠附 12 於 突

け

るナ

4

ス

及

獨

乙人の策

動が狷厥

で、

その

統治

の任にある南

阿聯

邦

が遂

に嫌氣

を催

たの

であ

らうとみ

7

4

た。

から 領 の活 押 西 N 收 動 南 12 於 は T され、と フ けるナチ ナ y 4 ス 力 フト 42 0 ス 政 於けるナチ ラー 本部及びヒ 權 掌握 青 年團は禁壓された。 と共 スの活動は既に一九二九年 ッ 12 俄 ŀ ラ 12 活潑 1 青 年 42 團に對する檢索が なつた。 ナ チス 運動そのものも亦禁止され かくて一九三四 の頃から始つて 行は n 年 7 多 七月 な たが、 數 12 0 文書 は 同 ح

當 時 南 M 聯 邦首 相 の發 し たス テ 1 ŀ R > F 12 は

領 西 は 本 の一片にほかならず、 國黨 7 フ 7 中 央部 カの ナ 0) チス 任命 の組織は、 するところであ 從つて獨乙の展開 獨 乙本國 る。 彼等 する自由 の ナ 12 4 ス とつては、西南 黨 への闘争は の支部であ 必然に西 5 7 フ y 南 の 力 支 は ?部長 獨乙 9

六 0 獨乙への奪回を含むも のだ」と述べてゐる。

#### 檢 事 總 長 の 暴露 文

暴露する文書を發 九三五 年 九月、 表した。 西南ア 30. その 7. y. 大部分は、 力. 9 檢事總長は、 同 地 0) ナ 同 チス減員と獨 地 委任統治領 12 於け るナ チ に於ける策謀 2 本 ス 國 の 活 9 ナ 動 狀 チ 態 ス 指

端が、 z d な 6 明 雅 12 描 き出 な n 7 な る

導部

との

間

0)

往復

文書

であ

これ

12

よるとナ

チ

ス

0)

た。 ナ・ チ 卽 ち獨 てれ ス 運 到 乙本 12 對 は 委任 姆侧 して西南 統 かい らは、 治 図して アフリカ 對 b. して プ の支部から獨 ŀ は ラ 1 絕 過嚴秘 總統 に對 乙本國 0 裡 して絶對 12 遂 0 ナ 行 するべ 無條件 チ ス 指 き事等が 事 0) 部 服從を督ふべ に宛 7 指 た書翰 令 2 き事 n

13 ッ

一一一一 せし 地 12 於 け 速に當 3 我 4 地域 0) 目的 を獨乙に復時 は、 Ł ŀ せし ラ ŀ め の主義綱領 る事 にほ 7: を在住 なら 47 獨 ب 乙人の間に宣傳徹底 2 の方針 に教 lx. せざ

9

ह 8 速に 當 地域 を獨乙に復時 4 L める事にほかなら A7 2 の方針に賛成

る者は夏國奴としてこれを膨断するつもりだ」

と述 そ 0 背 後 7 12 わると云 あ 0 て糸を引 人。 これ くナチ によつて見て ス 指導部の思惑が か 西南 ~何を狙 アフ y つてね 力 に於け る かい る は ナ 明白 チ ス 7 0) あ 策

居 住 2 する n は舊植民地に於けるナチ ۲ ŧ = 1 力 × n Ī ン、 ス の活動の一例 タ ン ガ \_ 力 等に 12 於て、 すぎぬが、 これ に 獨乙人 類 する活 の比 動が 較 的 な 多 數

בל へるナ 4 ス の活動は、舊獨 乙植民地だけでなく、 歐州の失 地に於ても盛 んに 途

行されてゐる。

何

人

から

断言

し得

よう

かと言ふ。

(朝日時局讀本植民地の再分割一九二頁)

ナチス黨綱領第一條は

謂 大獨乙主義の實現を極力主張してゐる。 我 々は 民 族自 決權 に基さ一切の獨 乙人の大 てれは現實の問題としては、 獨 乙へ の結成 を要求 す 3 大戦の結果 と述 所

失つ た歐州に於ける失地の奪還を意味し、 その計畫は暗々裡に進められてきたし、

また現に進行中でもある。

# 獨乙の他國內部崩壞組織

# アルバイト・ディーンスの真の狙ひ

獨乙 のアルパイト・ ディーンス ŀ は 日 本 では單に勤勞奉仕と云つてゐるが、 その

それは大體伊太利のスパイ網に對する戦術から出

起源をたづねると、

ると云 ム(講演三九五號一九頁小島氏講演)以下氏の言ふ所を簡單に紹 介しよう。

L 7 ソ y ı = から フ 7 3/ ズ ムの運動に 入つ た時に、 ベネチ 7 の 教 區 長が ے ツ ソ y

は いつか天下を取るに違ひないと云ふので、 その母親と妹 を養つた。

y y A ı 7 ソ = E リー 13 面 = から 會 天下 た。 をとると直 卽 5 18 チ にべ 力 1 £ 0 ネ 勢力 ホチア教 は非常に廣く擴 區長は 18 + 为 力 > 0 の密使として 7 ねる ので、 加乙 ムッ

0

國内でもベネチアに属するものは相當に好い土地を持つてゐる。それをスパイ網

來たものであ

にして、 9 國内で その代りファシズムはパテカンに對して手入れをしないと云ふ密約が出來 あべ ネチア に屬するものは相當 に好い土地を持つてゐる。それをスパ イ綱

排斥をして、その金融並に産業の外にユダヤ系の土地を沒收すると云ふ事を考へた。 ところが數年にして獨乙にナチスが擡頭して天下を取つた。その上、ユダャ系の

ところがそこに非常な障害があつた。それはパチカン系がユダヤ系と手を握つてる

た事だ。

化 らなければならないのに、衝突したのでは何にもなられ。 す 2 の る 土地 事 12 なる。 問題の手入れをするとなれば、結局伊太利、獨乙の衝突を一層激化表面 これ では折り 角の植民 一地奪還 の問題では、對英策戰上伊太利と手を

たならば、必らずアルバイト・ディーンストに從事しなければならないと云ふ法合 こで考へつい た のが例 の勤勞奉仕だ。即ち部落を拵へて、 そこへ滿廿歳になつ

を出 そうしてナチスの黨員をして逆にパチカンの教題に入らせる。こう云ム様に伊 した。即ちュダ ヤ系もパチカン系も必ずそれに入らなければならない事 太利

办

文句を言

へない様にした。

五 H ふ事 から廿錢位の價値である。また土地の實りは除り良くない土地を開 給 は そう云ふ様に他民族の内部破壞の組織は世界で獨乙が一番上手であると云 はなく、 七十ペニセで邦貨約十 要するに伊太利 五銭位で、獨乙の の獨乙內 スバ 1 生活 網 を内部破壊すると云 標準か ら云ふと、 拓 ふの 日 して云 本 から 6 狙 は 4

而して各委員 自 には日本 一語の出來 る者が必ず一人はゐる。外國人が行つても獨

語でやらなくて済む。

向 B つて實に多角的な戦陣を布含、 本 人 には 約四 千人ばかり入込んでゐるが、そのリス それにイデオロギーの 團體 トもある。そうして各 から 附隨して る る。 國に

論者、

對佛論者等々がゐて、彼等は各自專門の立場から各國に對する對策を樹

てる。

向つて實に多角的な戦陣を布含、 、それにイデオロギーの側體が附隨してゐる。對英

だから組織自身の主體は非常に統一的ではあるが網の目の張り方は實に多 對佛論者等々がゐて、彼等は各自専門の立場から各國に對する對策を樹 角 てる。 であ

50

め 例 軍 へば軍事道路の建設をみても分る様に、 用 軍 自 0) 動車 訓 練 が十高位並んで走れ は何分間 でチェ 7 コの國境まで、 る。それ 實に尨大なもので、 を全部各國境に向けて拵 何軍團 の移動をなし得るかと云 コン へて クリー あ る。 で固 そ

12 作る事によつて、 호 たそれ をかくさな 戦はずして英佛等と手打ちをして行くと云ふのである。 いで全部發表する。かくの如く、各國に對 して危機の線を常

な事

を演

習す

る。

## 驚くべき名簿の活用

獨 乙の一番最初にやつてゐるのは、大藏省に直屬してゐる植民地委員會、 それ カン

傳省 に直属してゐる文化院と文藝院、 それらが連絡をとつて植民地問題をとり

あげ

7

な

る。

四 4 日 0 一萬人 中 12 程度の者が外國に 全 人 口 9 名薄 が出 ねるのでその名薄 來 7 な 30 獨乙の 人 は九千餘に及んでゐる。 口 は 七千萬に一寸足 りな そうして世

界 0) 獨 乙人 分布 地 圖 为言 あり、 2 n は 色分け で書 V 7 あ 30

らべ 例 4 たけ へば 0 各 n 伊 地 ば、 太 方 利 の分 伊 0 布の綿 太 7 n 利 ブ T N ス 密 な地 ブ 地 ス 方 の 圖 は があり、 A 大體獨乙系だが、 の人名簿を出 それ に番號が打 せば、 そこの そ 9 地 つて 中 方 ある。 の A 12 8 を發 と云 ふ人間 見 出 來 る。 をし

太 9 それ れにナチ 必 密 12 接 から な所 お爺さんからの全部の戸籍がついてゐる。そして思想系統、 の鴬貝が命 おこると、 まで全部出 その 令援助を與へる。 7 名簿をとり出 る る。 それ で例へはブル このやり方は非常に功を奏して例 大體文筆業に携 ガリ 7 の某新 つてゐる者 聞 を買收 職業、 を分 へば、 L ける。 た ナ チ 5 ハヤ 關 と云 4. 係

4

3

ク

中

央ョ

ŀ

17

ッ

28

110

ル

カン

の通信網は大體獨乙が手入れをして了つてゐる。

れにナチの鴬貝が命令援助を與へる。 このやり方は非常に功を奏して例へば、 パル

猛 9 乙は 7 中 大體 央 3 原料をとつて生産品を質込むのであるが、その商店にも入込んでゐる。 1 D ッ بر ۱ ٥,٧ )V 力 ンの通信網は大體獨乙が手入れをして了つて なら

それも亦リストが出來てゐる。

#### 文化院の活動

それから大學等でも實際の工場と密接な連絡を持ち、それが他國の商店や工場と

線を張つて ねる。 。 而してそれらに皆援助 金 を出 す。

である。 テルも買收して皆獨乙人に經營させる。そのホテルがつまりナチ黨員の聯絡所 これ 12 も矢張 り援助金を出 してゐる。 東アフリカ、 西アフリ 力 12 2

明、 地 植民地委員會にドンく一材料を送る。 方には 雑誌、そう云ム系統のものが、大體成功の域に達すると、それらが又逆に本國の 必ず一軒獨乙系ホテルがある。 またそれが宣傳省の獨乙文化院に全部行く。 また映畫會社 を買收して行く。 ラ ヂ オ、 新

員 文化 は T 會 な 何 す。 で取 る。 であらうと、 と云 從つて展覧會場 た ふのは もの 例へば 獨乙の は全部文化院に カメラ、 を全國に數十も常設 文 化 3 國民 行き、 映 壶、 に新らしくみせ、それ 編輯して新聞 美術、 してゐる。 建 築等 4 そこへ獨 何 = 7 \* 1 对 發 ス映畫、 展覧 展 させる 乙 する。 人の 作 カ 目 メラ雑 植 0 的 民 72 3 地 持 B 委

12

出

は 4 例へば出版すべきもの 8 0) そ だ な 部 n と云 文藝 8 み 15 院 ム様 ると獨 在 の許 3 9 12 だ は 可 乙 0 を受 かり、且つ誇りを感ずる様 人 はルー 题 は出すと云 內 H 3 9 B 7 H = 9 本 7 は ム具合だと。 勿 9 は 論 様に 旣 12 植 ブ 獨 ラ 民 Z 地 12 0 7 委員會からそこへ來 7 なる。それ B 9 9 ス だ。 ŀ 8 7 作 か フ y るの 5 文筆 力 7 0 たもの なく、 に闘す 何 處 は 發 は、 る 獨 胺 到 悉 3

# 戦後の世界經濟と金の將來

### ノンク經済相の構想

第二次 歐州大戦後の世界經濟 はどう なるか。 これは何人も知り度いところである

一、英獨何れが勝つか

が、

これ

に正しい解答を與へるには、

獨乙が 勝 つにし て \$ 職 後 9 平和 機 構を如何 するか及び戦勝國の戦後に残る

經濟餘力の如何等がはつきりしなければなられ。

持ち、 これ らが これを勇敢に發表するの勇氣ある人はゐなかつたのだが、 はつきりし な い為 83 12 未だ戦 後の 世界經濟 12 2 5 7 昭和十五年七月廿 確 乎 た る見 透

五日獨乙經 濟相フンク氏は記者團に對し、「來るべき歐洲新經濟秩序について」 を發

表し

打 そ つて一丸としたプ 0 內 容を要約すれば、先づ獨乙は戰後仍太利と全面的に協力し、 ロックを結成 し、 その内部で自給自足 を行ひ、 余力をもつて輸 歐州諸國家を

出を 行 ٥

な 歐 州 シマル の新 ク、 經 濟體制 換言 すれば國民 下にあつては、金本位制を復活せしめることなく、 の勞働と國家によつてその價值 を支持され 金を基礎と なっ n

- 202

洲新體制下の通貨になる、 と云ふにある。

#### 戰 後 の 通 商 戦

15 必要 フ ク な文句(フ 氏の考へ方のごく大略は前 ンク氏の)を引用して考へを進めよう。 記の通りだが、てくに戦後の經濟を考へるに特

フ

ク

拾 フ ン 自給 ク 氏は言ふー 自足經濟、 旅網 同時に輸出 洲 は 自給 の新スローガ H 足 彩海 か ンの下に邁進しなければなられと。 或 は 輸 出 かと云 ム古 V ス น 1 -)j° 1 圣

而し してその 通 商 の相手 は 中 南米と日 本を盟主とする東亞 ブロ ツ ク 6 あ

が「輸出か然らずんば死!」と叫んだのは、 ナ これ 7 B ク 經濟を確立して自給自 獨 Z ) 関民 が食ふ物 も食 (はず、 足 經濟を行 飲 む物 獨乙が物資を輸入しようとすれば へば輸出 も飲まず の必 文字通 要 は り飢 あ る 餓 女 にた So ^ Ł 忍、 3 輸出 九 ۴ 7 ラ

要 は あ るな いと一應考へうるがなかく~そうでない。如何なるプロ 7 クー 日本 と

の輸出

3

行は

ねばならなかつたからで大歐洲

ブ

12

ッ

クが

完全

に出

來

n

は

4

9

必

伊を中 中 心 とし 心とす た東 る 亞 歐 ブ 胀 u ブ ッ U ク、 7 ソ聯ブ ク等ー ロック、 ―と雖も完全に自 北米 を中心とし 給 自 足 たナ 9 出 × 來 7 るも 力 9 プ は一 12 ッ ク、 つもな 码

史 たブロ ック 經濟 の目標が封鎖經濟でもなく孤立經濟でもな

\* 國 0) 評論家リッ プ -ンが 「何故に人々が自給自足を望む に至ったかに闘する凡

ゆ 3 理 由 の うちで、 最も か 簡單 な理 由 は、 0 陸上及 K 海 上の 盃 力 封 鎖 2 恐 n るか あ

لح

喝

破

し

7

な

3

確

12

當

2

7

な

3

かな る。 ø プ u 積 t.r 7 極 ッ 經濟 的 2 12 經 他 涛 の 目標 0 で プ は <u>13</u> 應 國民 . 7 9 クと通 自 給自 生活 商し、 足 の から 必需 出 更 來 HI 12 及 た 投資 מל CK らと 軍綿 るし 品の對 て安 な けれ 心 外· L ば 7 依 なら 遊 存 を脱却 九 AJ. 6 ゐ る譯 す る には 12 あ

な る 밂 ね: 8 第 7 0 ば 7. 9 嬔 から て、 6 造 次 な 歐洲 内 15 M 東 0) B 0 人 亞 大戦 大 英 プ 並 4 國敗 9 127 0 7 要 ックの盟主 あ あ 退後 求 n ると す だ 云 の世界通 る け 物 人 9 豪華 2 2 たる日本は 豐 とは 商戦に 富 な 大戦 低 廉 獨 於て日 造 12 \_\_ 乙 段と生 0 供 綸 給 生產 卷 す 8 本 9 る 產 展 力 好敵手 だ 力 から 開 擴 け 如 し 9 充 7 何 は何と云 是 12 12 か 拍 悟 旺 る 車. 盛 と經 獨 と 6 2 が 海 か つても獨 あ け、 的 3 餘 מל な 東 を 力 ほ 乙で を持 亞 物 巫 プ 和

-- 204 --

訓

か

た。 21 は多く لح 向 獨 第 陸 12 乙 次歐洲 支拂 海 は の原 軍 4 天 文 及 は n びその 大戦 學 な な 因があるであらうが、 50 的 מל に於け 2 賠償金を賦 第一次歐洲 た。 軍 備 英佛 る戦 は 表 課され、 膨 面 は Zni 大戰 上なくても、 國英 その最 で獨 の廢墟の 佛 海 から 乙 軍 は は 大の 第 その 中に獨乙は新 經 噸 濟 原 次 産業 的 क 因 歐 なく、 洲 は 12 大戦 及 **参ると考** ザ CK z. 産業戦 陸軍 n では たなる産業機構 サ 1 何 ^ は た。 僅 故 士 1 に十萬 は 條 败 直 だが 約 n 12 12 た かっ 軍 を 照 あ L 再 備 償 בע 及 建 金 B CK は

軍人 12 變 6 得た。 平清盛が鎧 の上に法衣を着たように、 獨 乙で は 軍 備 0 上 12 產業

云ふ法衣をきせた。

2 9 産業 また時速七百五十五キロ 力 から 物 \* 云 2 7 七十 の ŀ بر. ン 9 ッ サー ダ 1 7 कु 3 7 更 12 ŀ 三十 と云よ飛行機等々 ŀ 7 · Ø A 1 ク と 新武 2 T 器が 大飛

生れ、 このことを考 これらの武器を縦横無盡に使 へれば、 第二次歐洲 大戦後の ひてなす勇敢 平和 會議に際しては、 なるナチス の軍人が生れ 敗戦 越 たのだ。 0) 經濟力

特 12 産業力を完全に封印してしまはなければ數年を出でずして、復讐戦 か は n

であらう。

經濟 若 し經濟 力を獨乙は、 力 を完全に封鎖出 常に 持續しなければなられ。 來 なければ、 英佛の復興經濟力に敗 その尨大なる經濟力は歐 けね だけ 洲 0 ブ 猛 U 烈 ツ ク な

内だけでは消費し切れまい。

### 金は無用の長物?

" > ク 經濟相 が、「金に基 礎 圣 置 かい ねマルク が歐洲 の覇権 を握 るべし と断じてか

ら、俄然金無用論が再檢討され始めた。

21

そ

0)

王座をゆ

づ

るであらうことは明白だ。

その

場台、

ベル

y

ンでは

1.7

ン

F°

ンに於

獨 Z 0) 勝利 で戦争 の幕が閉ぢた場合は u ン F ンジ ベルリンに移 りが ン ドが マル ク

獨 乙の 勝利で戦争 の幕が閉ぢた場合は ロン F° ンジ 13 12 y ン に移 6 ボ ン **ا** から V ル ク

け 21 る程 4 0) 金 王 の價値 座をゆづるであらうことは を高 く評價 女 明白だ。 その 場台、 ~ <sub>j</sub>v y ン では IJ 1 F° ン

持 つて以 され 今後 來獨乙の採用 た の通 कु 貨 0) 0) であると云 基 一碰觀 して來た貨幣論 念は ふのがフンク氏の考へであり、 金に よっ を再確認した てい は なく、 もの 勞働力と生産によ に外 なら てれ な はナ + ス つて 9 價值 天 F を支

界の か 際收 清算用 の姿を消し、 金貨 これ。は 金の三分の二は 支 と云ム奴だ。 0) を図 具 清算 とな 7 内 × 用 2 今は語り草になつてわ 7 y 具 T 自 とし 力 な 由 アメ るに 9 に流 頭痛 てなら、 リカ 強さ 過ぎな の種だ。 1: せ、 集中し 金が V 0 ¥ 各國に こんな心配は贅澤 フ るに過ぎない、今や金は た てし ン 自 ク氏 由に兌換を行ふ金本位制度は十年も昔 まつ 適度 もこの 7 に分散してゐることが ゐる次第。 點 な話だが、 を認 8 僅 7 な に國際收 體金は 所謂 る 0) 必要だが、 6 「持てる岩の どうな あ 支の る から 最 る にそ 後 世 财

惱みし

九三〇

年

12

比較するとその産出量に於て二倍、

貨幣價值

の婚

加

#### の 金

勃發 2 n 米 後 8 並 如 は は ケ 愈 何 に處分 ンタ 4 痛 ッキ 切 するか な問 ı 題となつ 州 は第二次歐洲 9 フォート た。 何 . 1 7 ٤ 大戰勃發前 なれば、金は ク スに二百億 からの愕 7 ドルの × 7 み であつたが、 坎 へ集中 金 \* 死 する一方だ 滅 L 歐 1 洲 る 大戦 る。 カン

價を ľ の減 て行は の 金 行 效 一保有 價を こして S. 果を生じ、 n 高 行 かくして今日世界の金 た の増 金のアメリカへ集中する經 2 もので、 た 大 時 金增 したの 12 始 それはポンド使用國の金生産者に互額 难 史 30 12 は 大 \_ 九三二年 きな 水 ン 産出 刺 ۴ 激 の 九月 高 被 過 ٤ な は 價 を願みよう。 毎 2 に英國が金 は た。 年 亦 屯 ン 均 ۴ 貨 九 四 千萬 本位  $\equiv$ 12 四 對 の上に於て三倍 オン 年 する 制度を停止 12 の補助金を與 ス は 金 + 米 價 四 格 阚 億 L B 9 引上 1. F. N n へると同 水 貨 げ ン ド貨 を來 の減 を 通

九三〇年に 比較するとその産出量に於て二倍、 貨幣價值 の上に於て三倍 0) 坍 加 を來

たしてゐる。

避 九三九年までの間に米國は廿二億ドルの 六十億ドルに達し、一九三〇年の二倍半、一九一四年に比すれば六倍の 增 T 產 な カン 次 四十億ドル)と米國 くの る を圖 12 日本、 如 かくして今日世界中 るなど、 く増 獨乙、伊太利、 大し 懸命 た 金が の財貨及び勞務に對する多額の支拂勘定(一九三四年から一 の努力をして 何故、 印度等で退滅金の囘收及び金の使用制限を行 の中央銀行と國庫 米國 あるので、 \* 0 受取 みに流 超過勘定) 入したかと云へば歐 の金保有高を合計すると、 これら諸 にな 國か つて らの金産 る る。 胀 出量 カン 增 らの 加 時價二百 も激 に當 資 増し 本逃

今日 中 廿八億ドルは、ドル貨の切下げによる金の評價換への結果生じたものであり、十億 九三 で 米國 は 百 四 の金保 九十億ドルを超え、 年 9 \* 有 國 高 0) は百五 金保有 十億ドル 高 世界金保有高の七〇%を占めてゐる。過 は四 十億 も増 ドル、世界の 加 L た。 この増 金保有 加 高 0) 內容 の卅六% を分 去 析 7 あ す る 年 つ 半の たが

F n は 內 の産 出 金及 び屑金の回 收、 残りの百十億ドルは 外國 から流 入し けこ

ある。

他 かい 1 3 博 百 士 齎 十億 らさ 0) 說 n F 明 n だ る の 8 け 金 6 0) だと 9 は 流 納 入 得 9 は前 出 毛 來 1 記 な ゲ ン 0 V 0 如 ソ く外 \* ł 大藏長官 题 翼 0) 金買 0) 查 P 入 本 逃避 相場 聯 邦 準 及 0) X 引 備 上げが 米 局 亟 0) 1 0) 商 大きな原 1 12 H 輸出 デ 因で その 7

あるとみなければなるまい。

金不安をどうして解消させるか

1 は נל 5 5 L 1 5 た英 4 办 力 起 後 大 8 る 0 な企 懸 髙 心 念が E 價 を所 方 6 依然とし 濃 あ 30 有 厚. して で てん あ 7 2 な るてとは、 世 た。 な心 界 の金 次 配 0, 12 3 と は 第 買 4 1) 12 B たどころへ、 N 2 0) \* 米 1 國 國 け 0) ると、 は 信用 必要 フ 量以 やが ン 2 7 膨 脹 上 I. 1 0) 2 金 0) 金 せ 相 整 EH 場 を 1 保 3: ン から 有 フ 崩 あ

たの

だから、米國の神經はいやが上にもたかぶらざるを得ない。

は 女 to 力 との 心 配 方 あ 300 てん な心配い あ 1) たどころへ。 フンク氏の聲明があつ

たのだから、 米國 の神経はいやが上にもたかぶらざるを得 な

では この 金 不 安 をどうして解消 させるかと云ムに 次の方 法が

#### 一、金買入政策の中止

行すれば金の貨幣的職能は變つてしまふ。 2 れで一番困 ての 政 策 を採 るの 用 は すれば各國 7 × ŋ 力 から米國の輸出に對する支拂手段をなくしてしまよ。 の軍需品を買 つてゐる英國である。 またこの政策を實

#### 二、金買入相場の引下げ

議會 \* 商品價値を安定させた原因であると信じてゐるのであるから、 とな 若 6 ピン し米 の協議 米國 グしてゐる。<br />
また若し金の價格を一ドル引下げれば五億五千萬 圆 を必要とするが、 か 金買 9 國 庫 入相場 12 非常な損失となる。 を引 農村選出の議員等は、ドル貨の價値 下げれば金恐慌となり、 更に 政治的 12 世界の金保有者は米國に みると金 金價格の引下げによ 價格 を引下げ の引 F. たこ 下 n 0) げ とが には 担 金を 失

るドル貨の昂騰に對して反對するであらう。

三、金買入相場は變更しないで流入金に課税する。

外國からの流入金に對して課税すると云ふことは實際上金の價格を引下げると同

の結果になる。

四、國際協定により金の生産を制限する。

これは平和な時代でも中々實現出來ないことであり、 まして今日の戦國時代には

到底言よべくして行はれ難いものだ。

以上の四零いづれも帶に短し棒に長しと云ふ憶みがある。

### 米國は何をやるか

では米國は指をくはへてだまつて見てゐるかと云ふに、モーゲンソ ì は言ふ。

『金不安に對するだと一つの健全な方法は、米國への金流入を減少せしめると共に

来國に流入した金を復歸せしめ、これを金流出國に於て有気に使用せしめることで

米 國 に流入した金を復歸せしめ、 これを金流出國に於て有奴に使用せしめることで

ある。

貿易 かくの を通 常の 如き方法は、 狀態に復歸せしめる 米國が全力をつくして、 にほかならない」と。 世界を平和な状態に戻すと同

勢を辿り、 だが米國の期待するが如き世界平和は前途遼遠だ。その間に金の流入は坍 過當 な信 旧用膨脹 とイ ン フレ 1 シ 3 ン の危険は 刻 々と迫 りつ 1 あ る 譯だ。 加 の趨

2 = 1 クナショナルシティ銀行月報は金對策として次の如く掲げてゐる。 即

5

制 限する 世 界 の商 と同時に、一方信用及び通貨の流通量増大をはかり、 品價格 を一般に引上げることによつて金 の採掘費を 信用の基礎たるべき 72 かめ、 その 生 產

金に對する需要を増大させる。

これはインフ v Ī 3/ 3 ンの不安を惹起するのみで、少しも事態を解決し得るもの

ではない。

済的勢力圏たる中南米廿一ヶ國は勿論遠く東洋にまで金による投資の手を延べてく かくして米國の金問題は依然として未解決 のましであるが、 米國は自分の 政治經

るであらう。

は確乎たる政治經濟の新體制を一日も速に確立し、 東から米國の金、西から獨 乙の物、 この挟撃にあつて日本 戦後の通商投資戦に備へねば 中は何處 に行 < か。日 な 本

らなら

- 214 -

## ヒットラー總統

#### 小役人の子

人の子として生れた。時正に一八八九年四月二十日 舊獨 墺國境にブラウ ナウと云 ム小さな税關町 か ある。 Ł ッ ŀ ラ 1 は この町 0) 1) 役

彼 0 父 は 彼 を官吏にしようとしたが、彼は父の官吏生活をみてゐ るので、 官吏生

活を嫌 この U, 時代が一番幸福な時代であつたと彼は云つて 子 供 心 12 世界 一の畫家に ならうと志 L 72 父 ねる。 。 0) 死後美術學校 12 一年間 通

先は!? 十六歲 ウィーンへ!! 9 時母 を失 U 彼は美術家たらんとして美術學校の入學試験を受けたが失 天涯孤獨 な少 年 E ット ラ ı は 人生流 浪 0) 旅 へと立 2 た。 行

敗 を決定する重大な機縁となつた。 築場 9 見 習工となり、 ۴ ン底生活の中にあつて勉强した。 これが彼 の一生

彼 を偉大 にし たも

彼 の家 は 貧乏とは 彼に は勞働者 云 ひ乍ら判任官上りの 父を持ついはば中産階級 ものが分 から V' 然 の下層 るに ゥ 12 屬 1, ン の

な

た。

だ

かい

6

0

心理狀態

と云

太

な

1

勞働 5 之 者 2 け 9 中 た に飛び 9 は 此 込んでみて、 0) 時代 0 最 大 の收 初めて、 穫 である。 彼等の 今日 氣持が會得出 Ł ツ ŀ ラ ı 來 720 0) 演 説が、 彼に 大 衆意 獨乙國民 識

0) 樣 17 動 カン すのは この 大 米 0) 心の 琴 線 12 太 n る カン らだ。

נע 5 0) h 2 Nº 4 穫 2 人 N. 9 外 から 40 多く 12 0, 支配 任: ウ イー ん で居 下 ンの町 1: 5 さか つた。 その勢力 での收穫 も强か は更に二つ つた あつた。 から新聞、 ウィ 劇場、 ı ン 文學、 の 田丁 は 學問 以前

シートでしつ国家と建设しようと云ムッアイオーストの運動も行まれてる

4 それらに對してヒットラーは次第に反威を威じつくあつた所、 7 ユダャ人の 國家を建設しようと云ふッアイ オニ ストの 運動も行 夏笑婦を答業と は れてわ

して利 を貪 り所謂白人奴隷質買を行つてゐるのもユダャ人であつた。

同 てれ 時 に彼 を知つたヒッ の目に映じたのは、 トラー は、 勞働運動の指導者が多くユダャ人で、 ユダ ヤ人に對して火の様な情感を持つ様に マルクス主義 なつた。

者である事だつた。

運動に る事 のに與って力あった。 そして彼等が生活の不安に戦く無智な勞働者に對して、 を見 於 ける暴力の價値をこれによつて知つた。 た事だった。 彼はマルクス主義に對して烈しい情惡を感ずると共に、 この三つの觀念が彼の今日を築く 暴力的な専制 を行 つてね 實際

世界大戦に参加

九一二 年 Ö 春 2 ッ · |-ラ 1 は ゥ 4 ı > の生活を清算して獨乙のミ 2 ~ ~ ン

裝飾 の畫描 きの 生活 を見付けて行く事 12 な 2 た。

であ 3 2 2 た。 ンへ 彼 7 は直 12 來 7 12 志願し、 \_\_ 年 目 0 18 1 九 ----£ 四 ルン軍に 年 12 世界 編入された。一九一六年十月 大戦が 物酸し た。 時 12 彼 は二十六歳 七日 彼 は

で戦 2 の合戦 7 な る時、 で傷 つき後方に送られ 2 N ヤ人 は銀行 の帳簿 た。 の蔭 その 42 時彼 かくれ 0) 見 て獨 たも 乙を支配 0) は、 獨 してゐると云ふ との 青 年 から 戰 線

事賞 つであ 2

ソ

2

行 人 2 大 の資本 た。 量 中英 獨 家 國は 2 軍當 は獨乙の戦勝より自分の算盤勘定の方に利 A 局 ン は 7 を發 クル ッ 明した。 プ工場に この新 獨 乙式 兵 器は タン クの 何 九 な陣 大量生産を命じた。 地 でも 無 輔 經 12 然しユダ 破 墩

口

であつて、

充分に

夕

7

Ł 2 < らな か 2 た。

12

英軍の言夷斯

27

か

くつてあやふく失明する所であ

つた。

この從軍で彼は鐵十字章

彼 は一九一七年三月再び戦線に出て、勇敢に戦つた。そして休戦になる一ヶ月前

彼は一九一七年三月再び戰線に出て、勇敢に戰つた。そして休戦になる一ヶ月前

に英軍の毒夷斯にかくつてあやふく失明する所であつた。 この從軍で彼は鐵十字章

を貰つた。

然 し祖 國獨乙はユダャ人の跳梁によつて敗戦した。戦後の獨乙は共和國となり、

社會主義が我が世の茶を謳歌してゐた。

何 故 獨 乙は敗れ たの カン!! 獨乙はどうなるのだ!! こう考へるとジットしてゐら

れなかつた。

「そうだ獨 乙を救ふ者は獨乙人あるのみだ!!』と彼は決意した。折からミュンヘン

第二 聯隊 の市民講座が開催されてゐた ので、その聴講生となり、熱心 に勉強した。

めて自己の雄辯を發見したのだ。 て彼はその才能を認められて、 その教官になつて教壇に立つた。 そこで彼 は初

獨乙勞働者黨へ入黨

問 もなく彼は黨員僅か六名の「獨乙勞働者黨」へ第七番目の黨員として入黨した。

一九一九年の春だつた。

彼 0) 雄 辩 は忽ちにして彼を黨の有力者たらしめ、數ヶ月後には、早くも黨首 に祭

り上げられた。

ち得ようと決 2 1 12 於て 心した。そうして新に『國民社會主義獨乙勞働者黨』を創立し、二十 彼 は マルクス 主義とユダヤ主義を撲滅し、 獨乙民族の世界的優越 をか

一年にはその黨首になった。

9 は、 現 在 は 反 白 ナ 2 ユダヤ主義を象徴する純粹アリアン民族の表現である。 は 4 の當 フラン ス 時ヒットラーの考案したものだ。この族の意味は、赤は無産大 9 無族であ ス革命 る赤 に反對してブルポ が地に白 回~ を染 ン王朝 め 庭 0) 反動 その 政 治を復活した時の 中 に黒 の鈎 十 字 を入れ 色、 衆を意 纳 た

ての 頃の彼の運動方針は、 合法的なやり方では黨員が獲得出來ないと云ふので、

突 3 駿隊 なかつた。 と云 ふ武装團體をつくり、警官や共産黨員と正面から衝突する事を敢へて鮮

同 時 にヒッ トラーの雄辯は、民衆の心を次第に握り、一九二三年には三百人の黨

員を獲得した。

投獄 1 ^ 7 伯林 九二三年十一月廿八日、歐洲大戰 ン一揆を卷起し、 五 ケ 年間の禁錮にされた。この獄中生活中八ヶ月かしつて書いたのが、 へ乗り込まうと計畫したが、當局 ヒットラーとル の勇將 ーデンドルフ元帥が、 の彈壓に ルーデ あつてヒットラー ンドルフ 將 ミユンヘンの街を行 軍 と共 は 謀 捕 へられ 有名な 3 7 2 進

「我が闘爭」である。

の鹿を射とめる

權 を把握しようと決心した。

出

獄後

のヒ

ッ

トラー

は、

暴力の無益

である事を知

つて、

合法的に選

學によつて政

かくて一九二八年五月の總選擧には、十二の議席を得、 次いで一 九三〇年 九 月の

總 選 舉 には、一躍六百五十萬票を獲得、 議員數は百七名に上り、社會民主黨に 次ぐ

この第 二黨に躍進した。

4 から二 年 後 の第三代大統領選舉には獨乙國民の偶 像 であ 2 たヒン デ ン ブ ルグ

元 統 帥 領 \* は [6] ヒットラーだと云ふ事を國民の脳裡にしみてませた。 3 12 廻 L て戦ひ、千三百七十萬票と云ふ多數を占めて第二位を占め、次の

2 の翌 4 0 年. 年の の一月三十日、即ち一九三三年彼四十四歳の時、宰相となり、それからの 七月卅一日の總選 舉 には、 遂に二百卅 の議 席 をしめ て、第一点となつた。

彼

は無人の野を征く如く獨乙政界を濶步した。

その翌年の一月三十日、即ち一九三三年彼四十四歳の時、宰相となり、 それからの

彼は無人の野を征く如く獨乙政界を濶歩した。

て、 九三三年五月十日には、獨乙三十の大學町で反獨乙的著書に焚書の刑を斷行し 獨乙文化の純化を圖り、 また獨乙を食ふユダヤ人を國外に放逐して獨乙をして

獨乙國民の獨乙たらしめた。 亚 内 問題の解決、また對外的には國際的には、國際聯盟を脫退し、ヴェ n イイユ

條約 の破棄等々、次 々に獨乙の鐵鎖を斷つて行つた。一九三六年十一月廿五日には

日獨防共協定を締結した。

#### 彼の私生活

彼 の生活 は實に簡素である。『我が鬪爭』からの印税收入があるので、 俸給 も辭退

してゐると云ふ事だ。

政治の大賭博には見事勝利を得たが、 遊戯としての勝負事は一切やらない。菜食

であり、 酒も煙草もたしなまない所に、彼の健康の基がひそむらし

的餘裕がないのであらう。 婦人問題 は少しもきか AJ 彼も昔からそうで、 大體獨裁者が身を持 種のピ する事殿であるのは、 2 1 IJ A ン生活だと云 そん な時間 はれ

てゐ る。

綸 は今日 でも描く事があるが、 主に建築を取材とするの は昔の名残りで あらう。

音樂は 25 h ン的立場にあり、 ワグナーを算敬してゐる。 本は藝術、 音樂も 0)

集してゐる。

淚 0

人 は 共 の朋友によつて 知 られ ると云ふが、 ヒットラー には朋友と名づけるべきも

のが ねないとジョ ン・ ガ ンサー は其の著『歐洲の内幕』の内に述べてゐ る。

永 間彼 (). も親 1. 同人は、一九三四年六月卅日處刑され た突厥除珍謀長エ IV

Y

ス

١

1

La

大尉であった。

現在最

かとっ

ŀ ラ

I

に親しい人は親衞

フリ

274

.,

7

ナ

ī

永 い間彼の最も親しい同人は、一九三四年六月卅日處 刑された突厥除珍謀長エ IV

中尉である。 面會出來ない。 毎 外相とシ ン B ス þ E ッ V ŀ ヤハ 1 L ラ 上財 1 また何等先約なくても意のまくに面接出來るのは 大尉であつ に会 政顧問 へる。 た。 の二人である。 ゲエリ 现在 ング 拉 74) もゲッペ E 情報秘 7 ŀ ラ 書デ ルスも際め約 ì 1: 1 親 Ī L. ŀ v. y 人 東をして置 は ッ 親衛 Ł リッ の如 7 き常任官吏は IJ ~ かなけれ ン .7 ŀ 17 7 u ナ ッ ば プ

として三度も涙を下して泣いた相だ。 る事がある。 彼 は決 して感情を爆發させない。然し堪えられなくなると、 曾 て同 志オ ッ ŀ 1 . 3/ -2 ŀ ラ ッサーが脱黨した時、徹背飜意させよう つい激發して威泣す

#### 逆戻りはしない。 き後と雖も、 及びナチスによつてつくりあげられた今日の秩序ある獨乙は、たとヘヒットラー亡 一九二八年を分水嶺として、ナチスの黨組織は逐年飛躍的に擴大した。 E ッ トラーの亡き後誰が獨乙をまもりたて、ゆくか。それは國民だ。 決してナチス制覇以前の戰敗國の名を冠せられた屈從的な狀態に ツトラーを繞る人達 E トラーの後を繼ぐのは誰

ナ をとつてからは、全國民 チスの組織は單なる一政黨の勢力でなく、全獨乙國民の全生活を、その組織で、 をナチスの組織内に吸收せんとし、またしつへある。即ち 殊に政権

2

0)

統一體にまとめあげようと努力してゐるのだ。ナチスそのものが、

黨派的存

ヒッ

F ラー カン

ナ チ ス の組織は單なる一政黨の勢力でなく、 全獨乙國民の全生活を、その組織で、

在を寒てく、國民 2 の統 體にまとめあげようと努力してゐるのだ。 の中に解消しついあるとも云ひ得るのである。 ナ チ ス その B 0) か 黨派的存

だ から、 今日ではヒットラー政権を脅かすに足る個人的勢力も黨派 もない。

質に獨

乙國民
そ

ッ

の B t のだ。粒の揃った六千六百萬の優秀な獨乙國民がヒットラーの背後に在るのだ。 トラー を思ふ存分仕事をさせ、 かつそれを成功させたのは、

בל らと 2 の 背 ッ 後 トラー亡き後に、 0) 力の動きに E 誰の名がレッテ ットラーの名をレッテルとしてはり出してゐるのだ。だ ルに使はれようとも、 國民の勢力の根本

72 動 摇 は な 50

用 す 2 0) を見るかも知れ 3 7 點につき大塚虎雄氏は「一 は 0 誰 を待 から ヒッ つ ים トラー亡き後の總統になるか。 も知 N3° n ゲーリ ない。或以は讃嚴で緩衝的存在とされる鴬首代理へ ング對ゲッペ 時的 には、薫の ルスの 獨裁者の死後に内訌はつきものだ。 長 勢力争ひに或る種の歸結をみて、 老フリッ ク 內相 を推し 7 大勢 ッス の起 の決

前 n 5 堂 ヒッ な から た か サング 內 5 とも限 つがれ ŀ HL ラ を防ぐ が持ち前の横着さで、ドッカリと總統の椅子につくか ı は らな るかも知れ 我が亡き後はゲ た め 5」と興味 12 \$5 43 もしくは 案外また前獨乙皇太子などが、 ある観察をして I リング、ゲーリングも亡くなつたらへス 內江 に乗ぜ かる。 。 Sn 1 ところが第 黨外 から陸 外。 トク 二次 相 も知れ ブ 歐洲 U ホース ~ いの。或 大戦 ~ 42 とし n 物發直 か せよと ひは 1 あ 現 た

#### ス

父が \$ 人物傳にはことわつてあると云ふ。 で N ۴ フランク族で は ルフヘスの生まれは、エデア そ 0 土 地 で育てら あり、 母は n 1 サンジー な た。 L トの デ カン し彼 ルに發祥するスイス人であると云ふ事を彼 アレキサンドリア は v ッキ とし 市富商の 72 7 IJ アン 息子で、十 族 -あ る 四歲 事

は

はは父の筋質をつぐ意味で、ラインのゴーデスペルグに遊學した。

祉 は 父の 商賣をつぐ意味で、 ラインのゴーデ スペルグに遊學し

間 もなく歐洲 大戦 となり、 彼 は 志願 兵 となって、 ミュンヘン の 步 兵第 聯隊 に脳

して出征 した。ヴェルダンの斥候戦で重傷を負ひ、一時は戦死と發 一表され 720

の終 し全 り頃に少尉に任ぜられてミュンヘン 快 を待 つて飛 行學校に入り、 卒業後は荒陰とな 0) 親衞 隊の補充部隊 つて西部戦 に 派遣され 線に活躍、 た。 ح 大戰 の部

隊 12 は Ł プ ŀ ラ 1 办 一兵卒として脳してゐたのだ。

大 戰 あつた國粹團體ツーレ社に加盟して赤色政府に對する反擊闘争に 終了後、へ ス 氏 は、 再び 商 人を志し、 經濟學 と歴史とを勉强し、 參加 傍らミュ

る た。

12

そし て或る晩、 右翼愛國 團體 の倉 合で、 ヒッツ þ ラ ı 氏 と顔 を合 は し たの が機縁

なつて彼 は百八十度の轉向 を見事やつてのけ、商人からナチ ス黨員 12 な 0 た。

例 の一九二三年のミュ ンヘン一揆では、 彼は本部のビ t 亦 ı iv ग्रीः 1 フ ロイに

を强くた しかれ な 警官隊と社會民主々義者とを向ふに廻して大亂闘を演じ、ピール鰻で頭 た。 その裂傷が、今日二錢銅貨大の禿となつて、 その痕跡 を頭 上に

アス

的

7

0 彼 敵 彼 の弱味 は 6 もな 獨 乙有數の日本通である。 少彼 は何と云つても、 は、 副總理として、 ヒットラーと極 管て駐日獨乙大使館武官として熱心な日本 同僚間の斡旋役として最も適任 めて親密な點である。人格圓滿、 者で あ 0 研究 何人

著『太平洋 12 從 事し た獨乙屈指の政治地理學 の地 理政治學」といふ論文の原稿整理をしたのである。 者 1 ウス 水 F フ 7 博士の助手として、 彼はその

同僚中、 ゲッペルス宣傳相に次いでの年少者だ。

### 、ルマンゲーリング

# 胸に輝くボウルメリト最高勲章

百十二 後志願して飛行隊に 校となり、 は嘗て獨領 ルマン・ゲーリングは一八九三年一月パイエルンのローゼ 聯隊 直に同僚及び敵軍の間にその卓越せる技術が認められた。 の少尉に任官した。歐洲大戦勃發するや西部に出陣、彼は勇猛 西南アフリカ總督であつた。 入り、 最初 は観測將校 彼は中央幼年學校卒業後一九一二年步兵第 であつたが、 後 12 操縦術に長じて戦 ンハ イム に生 に戦つた。 n 闘將 父

の黑と白とに染めた飛行機は英軍からは Black and White と呼ばれて恐れられ 九一七年五 九一五 年十 月に 一月の空中戦で、 は、 第廿 工七編隊 彼 の長に任ぜられ、 は フォ ッ 力1 機 に来 フ ランド つて戦 ルの戦 ひ重傷 Ы 15 と 加は 負 った。 5 彼

た。

而し英佛側の空軍勢力は増大する一方なのだ。 更に防禦戦法が講ぜられ、順逐編

除三が編成され、有名なアリフレット・フォン・リヒト 9 ŀ フ オーフェンが一九一八年四月戦死するや、ゲーリング大尉が編隊長となり ホーフ ェンがその長となった。

敗戦 に至るまで之を率ひ、一度ならず死線の巷を潜つて來た。

今日 彼 9 胸間に輝くポウ ル・メリト最高動章はこの時の彼の殊動を物語るものだ。

講和 條約の結果、飛行隊の解散命令を涙と共に受諾した彼は、他日必ず强力な獨

乙空軍をつくり上げる事を誓つたと云ふ。

現在の恐るべき獨乙空軍の充實こそ、當時 の彼 の憤懣の情が質現され た B のだ。

九一九年スエーデンのストックホルムで商業飛行士となつてゐたが、そこでカ

7 は微塵に碎けた。然し彼は辛うじて歸る事が出來た。 2 • , N 夫人と結婚した。飛行中一羽の鷗がプロペラー中に飛び入り、 プ ロペラ

### 祖國改造の一念發起

年 大戦後社會民主黨政府にあさたらず、祖國改造の一念から政界に志した。そして からやり直すつもりで、 ミュンヘン大學生となつて、 歴史と經濟學とを勉 强

た。

れた。 ングが入黨第一の仕事は、 夜 ナチス紫の演説會に顔を出したゲーリングは忽ちヒットラーの雄辯に魅 彼 は 忽 5 Ł 7 ŀ ラ 1 0) 突擊隊 傘 下 に走 の隊長であつ り、退役 飛 220 行大尉 の肩書を持つて大學生 ゲ

つた。 。 韞 開銃射撃により重傷を負 九二 7 重 Ł 三年 ッ い肺炎に悩みつくあつた彼 ŀ ラ 十一月九日。 1 は 捕 へられ ひ、同僚は彼 ヒッ て、 ŀ ラ ラ の妻も直にその後を追った。 ン ı ヅベ を吊臺に乗せて、 は 3 n か ンヘン一揆を起 の監 獄 國境をこえて ゲ 1 したが、 y 夫婦は > グ 大望 + は 1 政 U は土土 府 ンス 1 軍 12 の機 餅 ブ 12 n 奔

腦 であり、 中々大きな勢力を持つてゐる。 このグレゴ ア・シ 2 ŀ ラ ッサ 1 から

12

÷ 12 に相 逃 げ た。 會した。この地にも永く留る事が出來ず、彼等は更にペニスに走り、 u I マの フ 7 ッ 3 3 は 獨 2 の國 粹 主義 者ゲーリ ン か を厚く u I

とれ か 契機 12 なつて、 今日 ファッ シ ョとの聯結 は堅く結ばれてゐる。

1 1 ガ y ı ļ りポ 1 ラ ンド更に デ ンマークへ とゲ 1 y > グとその 妻 は 逃 げ遂 12

ス

經濟的 # 1 デ 壓迫と窮乏、 とに 至 つた。 一九二七年特赦 その揚句の果が、數年 命の恩典に再び懐し の間 艱難 を伴にした妻 の獨乙へ歸る の病 死で まで の五 あつ 年は た。

九二八年國會議 員に當選 Ł ッ ŀ ラーの代理者としてベルリ ン に定住 する事

31 なつ

#### E " ラー K 9 大 立 物 2 な 4

グーリ 7 グが、 具 12 ヒット ラー 派 0) 大立物 となる契機は、 ナチスの重鎮グレ ゴア

シ ŀ ラ ッ サ 1 0) 策動を抑 へてからである。

3/

ŀ ラ

ッ

サー は、 ナ チ ス 9 全國組 織部長で、 且つ國民社會主義在郷 軍人團 政權 の首

ŀ ラ 7 サー は、 ナチス の全國組織部長で、 且つ國民社會主義在郷軍人團 の首

と共にナチ 見黨員を叱咤して、 陣營は二つに分裂 焦慮した結果、 脳で あ 5. スの危機を救つたので 41 4 大きな勢力 シュライヘル將軍と結んで聯合內閣を起した。そのために してしまふかと思は 逆に シュ を持 トラ つてね ある。 7 サー一派を孤立せしめ、その勢力を驚外に れた。 3 2 この 0) グ 時ゲーリング V = 7 3/ 3 は、去就 ŀ ラ ッ サ 1 42 が政権 迷 ナ + 太 追ふ B ス 和 9 12

一九三二年八月卅日選ばれて國會議長となつた。

~ となり、 £ ミイ 夫 n 2 人 ŀ はゲーリングが國會議長となる前年の三二年に死んだが、 街 また ッ \* ラ 1 > ガ ネ 政權樹立するや、ゲーリングは一躍プロイセン首相に進み、 1 お手盛で退役飛行大尉から一 マン 7 2 と相識 7 街 に改稱させる等、 5 三五 年 四 月 足飛に歩兵 12 飛ぶ鳥をも落す勢力を示して は盛 大 な結婚式 大將となり、 をあ 共 げ た。 ~ 0) N 後 獨 わ y 航空 この る の 女優 大臣 x 1

現

在彼は元帥として、空軍の統轄に任ずる一方、プロイセン首相として、

四ヶ年計畫實施全權者として廣大な權力を握 つてゐる。

彼 から 為當的及 び軍部 の間 に持 つ信望は全く不動 0) B ので あ るが、 てれは主として、

彼の持つ絕大な實行力の賜である。

彼 は 倦 む事 なき闘争心 に燃えてゐる。 そのために、彼の敵はあくまで彼を憎むが

彼 は直情徑行、 極めて天眞爛漫で、 一般國民の間にヒ ッ ŀ ラーに次ぐ人氣を持

わる。 。

#### ヨゼフゲッペルス

- 236

――哲學博士の肩書――

起つ事に 4 7 ッ ~ 1 大きな関係がある。 ルスは一八九七年 ン の農家に生れ た。 十月廿九日、 何 彼が 汝 なら、 ライ ライ ンランドに生れ 大戰後佛 **>** ラ 東 > F. はラインラン 9 た事は、彼が 力 トリック教 F. を占領 徒 変闘者として た るウ 彼 £ ス

故

故 鄉 はその軍 政 下に あつたのであるから、 彼がなづ反佛運動に 共鳴したの は背背出

進つ事に大きな憔悴がある。何哉なら、

大單後佛軍はラインラントを上旬し 初の

來る。

した後 彼 は ~ 水 イデ 3 7 ルベ N ンヘン、ケルン、ベルリジの大學で歷史、 ク大學 で哲學博士の祭位を与け、 今日まで十数冊の本を出 藝術史、 言語 學を事攻

一九二二年ミュンヘンにてナチスに入黨した。

ねる。

志を募 向 上 物典 心が の氣 つたが、 包まれてゐるので、 運 12 その雄辯は夙にヒッ あ るナ + ス 旗に 間もなく幹部になつた。入黨と同時に故郷に赴いて同 あ つて、 トラー その瘠せた身體に熱情的意志と燃 の認むる所となつた。 える様な

#### 怖るべき雄辨の力

九二六年ヒットラーがペルリンにナチス 支部を創設すると同時に、 彼は機闘紙

會主義共 産主義系の新聞の徹底的彈壓を敢行し、 数年間に千四百種の獨 乙汗聞 (主

に次 アン ぐナ グリフ」を創刊し、 ス 9 地 盤をべ ルリン 四年の間得意の筆と舌とを以て活躍した。 に築きあげ た事 は 大きな 手柄 -あ つ 彼が た。 3 2 ン ~

+

巧に 彼 は辯 結 CK 舌に長ずるのみならず、 つ け る術 を知 つて かる。 。 彼は 文筆もまた巧みで、文學的技巧と政治的事項とを 宜傳家としてアメリ カ式方法を獨乙化し、

12

らし

S

思付

を考案

L

7

な

る。

領 十人の人達から損害賠償の告訴を提出された事もあると云よ。 ン グ から名譽毀損として八千マルクを請求され そ y 9 性格 フ 紙 は極めて直載。 上に「ヒン デ 時には意表に出る無遠慮且つ强硬な態度を示す。皆て『ア ンプ ルグ は未だ生きてゐるか』と云ふ見出 た事 もあり、 また或る時は一時に百數 をつ け、 老 大 統

#### 文化 統 制 の 總本山

九三三年三月、彼が國民啓蒙宣傳相に任ぜられると『國民保護』の名 0 下に、

等 文 會主義 12 化 캎 統 7 6 制 ュ 共 及 N は 産主義系の新聞 CK 極 + 一端な位 系 各方 を廢刊した。 で、 面 0) \_ ラ ·7) ヂ 好。 徹 ヤ系學 底的 オ 0) のみならず獨 統 弾壓を放行し、 者、 制 から縫 藝 術 家 5 乙文化の獨裁官を以 て、 は 数年間 悉く國外 演劇、 に千四 映畫、 12 追 一放され 百種 音樂、 て任ず 1 た。 773 美 る彼 乙沂聞 0) 獨 主

力三三年三月

他力量長限端信便本に任せられると「臓民保護」の名の下に、証

ら絞 4 明 である」と。(外務省情報部、 2 ス n 宜 り出 12 9 傳 凡 適 9 目的 され ナ ゆ は 4 3 AJ は、 た ュ ス もの B の人 = 0) 水 は たど一つ大衆を征服 悉く である。『實にゲ 1 氣に油をさす役割を見事に 2 不用である 徽章、 獨乙讀本) Ł ッペ ッ と叫ぶ ŀ する事だ。 N ラ ス ı はナ 9 彼 入 は、 果たすのである。 場を待 チ この ス 大 群 の演出係として不可缺の人物 目的 つ姿勢、 衆 を一堂 に適 へば 行進 大衆を魅了 に集 手 等 段 8 を選 は る戦 彼 ではず、 す 0 法 頭 る と かい

獨乙世界觀の基礎は日本に在る

獨乙 の世 界觀は、 獨乙國民の再出發をなすため、歐洲の世界觀に求めて之を得ず、

光 を東洋 に求め、数へを東洋の哲學に乞ひ、 殊に日本と日本の民族精 神 0) 歷史的

展に深い訓へを取つた。

此 の下に近代國家 獨 乙 の科學と産業とをとつて組織したものである。從 いつて共 0

世界觀 は 防共協定諸國 の間に極めて共通の要素を含み、 これらが 一つの新世界體 制

を生む事は當然である。

# アルフレッド・ローゼンベルク

身 T の首府ダリ 6 7 n あ る フ が、 V ッド ン(レヴアル)で生れ 2 ダャ人排斥とポ u 1 £' ~ ~ n n 7 た。 シエ は一八九三年一月、 9 サ 1 ガ とモ キ攻撃の果敢な闘士として青年時代 ス 7 ワ 當時の露領、現在のエ の 工科大學 に學 h だ技 ス 術 から ŀ 家出 \_

3

1

0

た。

九一八年卒業後、獨乙に來た時、

初めてヒットラトの演説を含いて感銘し、

早

九一八年卒業後、獨乙に來た時、 初 めてと ッ ŀ ラ トの演説を含い て威 銷

速入黨したと云 人獨 身 の幾 り種 6 あ る

3 2 ンヘン一撥の時、 領袖 ケル ナの屍を越えて突進し、警官隊の一齊射撃にピ ス

ŀ ルを揮つて立向つた勇敢 な一面 を持 つて わ る

九二三年に 獨 乙國民 の國籍を獲得し、 ナチスでは薫の機關紙フェ ルキ ツ 4

神話 ~ オパハターの主筆として重きをなした。 世は一 九三〇年 に上梓 され 7 から、 既に六十萬に 彼は多くの著述 垂んとし をし たが 7 わる。 特に、 これ # は 世 ナ 紀 チ

制定した『獨乙國民賞』を第一に授けられ ス 世界観の基礎づけを試みた野心的な作品で、ノーベ ル賞 を拒否した獨 乙が、 新に

た程

の問題の本である。

IJ ツベント ロップ外相

商 人を 希 望

と彼 等 息 汝 として生れ 12 ナ フ 才 遊學させ × は ンリッペントロップは一八九三年ラインランド をあとに 陌 人 12 なつ た。 た。 し 7 そのために彼は英佛語で自由に語れ 彼 7 志願兵 カナダ により少尉に任ぜられた。一九一九年の平和會議 0) 兩 親 は富裕 とし に渡つた。そして一九一四年、 て戦 であ 線に つて、 立つた。 彼 をメ 騎 兵 ッ ツ、 除 る様 の ッ 12 7 工 編 大戦が勃發 12 レノ £° 入され な N 2 1 12 た。 退役 た彼 ブ n. 學 には するや、 は、 校 陸 L を卒 獨 ш 大佐 ン 乙代 東 彼 ۴ 四 ^ 5 は 9 9 1

0 隨員 とし 7 サ x N サイ 2 12 行 つ た。 敢

線に

轉戦

戟功

九二〇年にはまたもとの商 人にかへつ て持 つて生 n た懸引きの 天才と得意 0 英

語 3 以て、 败 惨獨 乙 の衰 弱した貿易界に縦横無盡に活躍 L た。 ロッ

九

二五

年

12

は

伯

母

かい

何

か

に當

る八十才

0)

老

庭

女

フ

才

ン

•

y

ッペ

ン

ŀ

ブ

の養

九

二五元

年六月ヒッ

トラ

1

の暗躍時代に既に彼と親交を結び、彼のために軍資金

子 治 合祖 となり彼 0) 址 は貴 長で獨 族 の仲間入りをす 乙民主黨 の領 補 る事とな ヘンケ ルの娘と結婚 つた。 次 v で彼 1. は獨乙で有名な葡萄 酒酸

組閣 ぶ鳥 ナ 政治を行はんとしてゐる。而も當時の大統 チ黨 提供したと言はれる。 も落 九 を許す意向が の前 二 Ji. す勢力だ 途 4E は 六 甚 月 だ暗 な 2 t た い旨を表明した。 ~) のが、 いもの ŀ 一九三二年十二月に ラ 1 愈夕 12 0) 思 晋 政治 躍 は n 時 舞臺 た。 代 42 饭 の 3 旣 Œ Ł 3/ = に彼と親交 ライ ン 面 2 ライ デ 12 ンプ 乗り出 Ł Ł T n は ア内閣が を結 グ 國 し は て軍 防 CX 軍 部 9 出 彼 Ł そい 總 現し 0) ッ 帥 た ŀ ック ラ た め 2 1 時 12 42 12 12 軍 T 斷 强 は、 資金 然 力 飛

## ヒットラーとパアペンの橋渡し

せし 颠覆 9 そ 郊外 25 を計 こで ンとを一九三三年一 兩者 1 N Ł る 外 フ トラ 0) V 12 妥協 L な のリ מל ì に残 0) 2 た。 ッ た 月四 され ~ 的 y 12 ン ŀ 仲 日にケルンの銀 ッ た道は、 介の 12 ~ ッ ン 勞をとつ ア邸では、 ŀ u 25 ッ アペンー プ た。 は、 行家 3 從 派 2 フ 2 才 ラ と提 0 來 1 ケ 對 ン 立して ヒア内閣打倒 n 携 V して > عـ 0 V 會談 シュ る 工 N た ラ 7 Ł 0) の 1 の策謀に 翌 ツ 「邸宅で 週 ŀ Ł 12 ラ 7 內閣 ī は 引續 會見 ~ کے N 9 1

E ツ トラー、パアペン、 フウゲ ンベルグ内閣組織の協議が行 は KL

ナ + 政 權 の擴 大强化につれて、彼リッ ベント T ップの前 にも祭達の道が 拓かれ

E ッ ŀ I が首相となる P 彼 は首相 の外交顧 問 にあ げら ri た。

よつ て固 九三三年一月七 的 られ た。 一人は ットラー ナチ 政権が樹立されるや、 ス 外 交 0 理 副 家 1,7 1 ナチ t. ン ~ ス 0 ル 外交陣 グ博士で、彼が は二人の知義に 外 交 國

せ多じた。 彼はと ットラ 1 の外 交懐刀である。

策を樹立する。

他の一人はフォ

ン

9

ッ

~

7

ŀ

u

ッ

プで、

彼が外交

夕涉

の實際

に馳

244 ---

## 外交陣營きつての雄辯家

**判で人氣を博した。一九三三年** 彼 はその雄辯によつて黨内に重きをなし、 獨乙が國際聯盟 特に を脱退した後に行はれた國會選 シ \_ þ V 工 F. 4 ン外 交 0) 辛 辣 一界の な批

彼 も黨 から代議 士に推され、 そし て同 胩 12 突擊 除 0) 部 除 長 12 推さ n た。

年の英獨海軍協定に對英三割五分の海軍協定率を獲得し

た事

は、

獨

乙侧

九三五

0) 大成功として、 彼の名を一躍世界外交界の花形にした。彼のかくる成功の裏には

で ッ 12 9 あ 大成 ~ 才 つた。 ١, > ŀ • 功とし 12 ы + ツ プ 7 て、 の提灯を持つた。 × 彼 £ 7 U) 名を一躍世界外交界の花形にした。彼の の努力があ リッ る 0 ~ U + þ × D 7 0) ッ アデ プとロ 工 IJ ザ 1 × アは若 = カュ 1 くる成 ス 5 しはしき 頃 かる 功 らの U) 9 Tit. 親友 y は

鵬 37 儀 六 九三六 9 世 やか の前 まし で右 年 12 5 手を高くさしあげて、 は駐英 英國人は、 大使に任 彼を禮儀作法 ぜられ 例の た。 を知らい ナチ 彼が英國宮廷に招待 式敬禮を二度までやつてのけ 野人として非難した。(國際 を受け た際、 た ヂ 知識 ·時

第十八卷第四號七三頁)

た際も、 33 L 外 7 B 相ノ 歸 獨 2 防共協定が調印されるに際しては、彼は飛行機 彼はロ 1 7 ラ 來 7 た。 ì ŀ 當 マに行つて、日 を さし 肝宇 0 獨 ないて、 乙外 相 伊 防共協定に調印した。伊太利 は の代表者 フ オ ン・ノイラ と共 に協定 アト でロ だつ に調印し ン たが、リ ドン が防失 か 5 ツ 協 ~ ~ 定 IV 1 12 y þ. 參 > u 加し 12 " 飛 ブ

今日獨 乙外務省に人多しと雖も、 彼位商才にたけた人間は見當らない。 多難な今

後 の獨乙外交はその敏腕に期待する所大である。

#### ウイルヘルムウ IJ

ゥ 1 n ^ ルム・フリ ック博士は、一八七七年三月十二日、ファルッの官吏の子と

n L て生れ る 7 n プ t. ロレスタントである。マル ン ッがその郷土、ミユンヘン、ゲッチンゲン、ペルリンに學び、 がかくれ イデ

チン • n 1

テ

N

た事 0)

あると傳

へら

n ~ n グ で法 學博士を授けられ た。

九〇〇年から一九一七年まで司法官であり、 其 の後ミュンヘン警察艦 42 入

こしでナチ スが 小政黨より漸次成長して行くのを見、その力を知りヒットラーと近

なつ た。

一九二四年四月一日、ヒットラー叛亂に一味した彼は一年三ヶ月の禁錮刑に 處せ

られた其の後許されて出獄したが、出獄後も彼は積極的にヒットラーに近づき、一

九二四 华四 月一日、 ヒットラー叛亂に一味した彼は一年三ヶ月の禁錮刑に處せ

られ 四 た共 年十二月選舉 の後許され 12 て出 は 既に 獄したが、出 選ばれて國會議員となり、 就後 め彼 は積 椒 的 その法律的 12 Ł 7 ŀ ラ 司法官 ı 12 近 的頭 脳に

つて認められ

た。

青年團に對する禁止を解き、 九 學校 = 0 12 年 於ける新 ナ チ ス 最 慕式 初 の洲 を祖 左翼系教授を罷免し映畫『西部戰 大臣 國的 とし 内容を以 てチ 2 て行ふべ 1 ン ゲン き事 州內 を命じ 相となり、 線異狀なし」の た。 Ł ッ 映 ı

祭制 內相 の椅 度 0) 年 整備、 子につき、今日に至つてゐるの 2 ット 學校教 ラ 1 25 育 政 權 の改善等に を把握 する つい ٤ て彼 であつて、共の 彼 の は あ とッ げ た功績 ŀ ラ 間彼 ı の信 は から 極 聯邦 め 任を一身 T 大 制 å 度 の廢 12 あ 止 2 め

#### 彼は言ふ

及 予 CK 外 力 部に 政治的に思考 對する力である。 する限り、一事は明らかである。 ځ 國家 の本質は力である。

#### ヒヤマールシャハト

七歲 t で既 4 4 にド 1 n レス . 3/ デン銀行副總裁となり、 + > ŀ は 一八七七年 の生 十三年 n 夙に も動績して、 経済學博士の稱號を獲得 大戦後は น ン

ヘーグの賠償委員會専門委員をつとめた。

次 5 で二三年に は獨乙の 1 ン フ V 8 シ 3 1 0) 後始末を する ため 中 央銀行總裁 とな

その 敏 腕 \* 謳 は n た生 え抜きの銀行屋さん である。

輸出促進政 は 急 テ 2 术 策に反對して、 年、 12 ナ チ 時 ス 0) 12 ブ ソユ 接 近し、 彼は 1 = 西 フ ン か 1 立 內閣 銀 ゲンペ 行總 O) n 裁 デ グ U) フ 0 椅 V 獨乙國權黨とナチス 子 1 を投げ出 3/ 32 1 政 策及 L たが、 CK これ との 2 とならんだ 0) 晰 頃 介 かい 政權 5 彼

9 家 美 の中を設き廻 者 とな 6 5 t ッ 造 ŀ ラ 々八重の鹽路 1 0 經 濟 政 を乗り越え 策 は 决 L 7 1 不 米國に 隱 7. な まで遊説 いと力説 した して、 d) 0) 內 外 の實

Ŀ

7

ŀ

ラ

- 内閣の成立と共に直に迎へられて、

國立銀行總裁に返り咲いたので

てヒ h ラー内閣の成立と共に直に迎へられて、 國立銀行總裁に返り咲いたので

彼 0 經濟 政 策 は、 1 ン フレ 的政策による國內的景氣の回復と、 マルク價の安定と

の二つに要約出來る。

ある。

財 政家はシャハトであらう。 莫 大 な借金 をした人間 は、 彼 却つて貸主より安全であるといふ原理 は獨乙が借財國である事を資本とし、 を捉 獨乙を『世界 へた最 初

央銀 史上異例 行の 總裁とし の賢 明な破産者』とした。 て活躍し、 叉ナ チス初期經濟界の恩人として永く忘れ 彼は今日既に第 一線 から退いた形 であ る事 3 が 0) 出 中 來

ない人物である事に相違ないと。(外務省獨乙讀本一一三頁)

彼 は冷静で、 かも強靱な男である。 彼は上品な銀行家、 しかも烈々た る獨乙魂

の所有者だ。

# 獨塊合併の立役者 ザイス・インクワルト

相 4 から -175 3/ 接頭 .32. ス・インクワルトは管て學校教師として教育界にあつたが、 3/ する = P ッ クと親 これ 交あ の同情者として登場した。併し彼 5. 妙 內 ナ チス 派 **暗躍** の情 勢を屢 は一面、前 Þ 3 4 才 オ 3/ 1 F ス ス = ツ 1 IJ IJ ク ア首 に傳 ・ナ

V 3/ 3 -3/ 3/ 3, = 23, = ッ 7 7 クが内閣改造 ٤ Ł ッ ŀ ラ 1 か を断行し ~ n Ł てナ ス ガ チス 1 デ 分子 > 0) 會見 を入 開 に於て決定した約束 せ 同時に又獨墺合併に L 飞 る 12 當 5 に法 イ

て、

誤らざる情勢判断

を常に

悠通

したと云

は

n

る

-- 250

拍車 合單 7 進 ワ な 軍とな n る かい ŀ ナ け \* つた。 内 7 る 事 相 0) 12 傀儡としての役割 12 てれ 据 な 5 2 た事 は獨乙としては豫定の筋害であ 國 內 は寧ろ當然であつた。しかしてれは ナ + 分 を果 子の騒 たしたに過ぎなかつた。 极 增大、 次いで 5 獨 1 乙國 ン 力 ヮ 防 n 軍. トは、 0) オ 1 ス この場 ŀ y

帝國 て獨 彼 油 乙軍. は預 塽 の一州となり、 0) が首都ウインを占據するや、インクワルトは拔き打ち的に新憲法を發表し 墺 E 合邦の橋渡しの役割を演じた歴史的人物であり、 式合邦を宣言 彼インクワル 才 1 トは初代オーストリア州總監に ス トリア はて へに大獨乙主義 ての大史劇の主人役の の下に、 任ぜられ ナ チ ス 第三

**企
写
な
る
プ
ヨ
の
仮
信
と
し
て
の
名
信
を
見
オ
し
オ
に
込
さ
た
オ
エ
ナ** 

ヒットラーの影武者

專者 優 臨んで政治を行ひ、 越せる指導者」 ナ 主義)である。 チス獨乙の指導原理は、 この指導者組織は現に優れた人々を多く出してゐる。 を得 少數 彼等を牽ひて經濟を運營する。 る事が の優越せる指導者が、 全體主義理論で導かれるフューラー・プリンチープへ指 ナチスの政治經濟を遂行する上において最も 獨裁 נע 的統卒者として一般 \ る 政策 例へばへス黨副總理 であ る 以 上 大衆 必要 「大 の上に 衆に な事

ーリング空相以下、リッペントロップ、ゲュペルス等々と ッ トラー 總統 を取

首腦者 達 は、 今や未 付有 の人的豪華 陣 を誇 つ 7 な 3

あ か な を忘 乃 共 る 5 0 、に政治 表 至 n 乍らてれらの人々は、 面 は 7 形式 的 は た現してゐるとしても、 指 なら の裏 導者 的 なもの NJ NJ 面 12 12 勝るとも劣らない勢力を持 彼 0) 等は影の人物である以 み動き、 に過ぎな 表面に立つ指導者 奥深 50 その L き黒 表面的な官職は實にとる かい し實際 幕 の際に 上 政治 つて 0) である。 かくれ 政 治 な 9 經濟 る。 表 我 てね 面 12 を動 々はてれら表面 は殆んどその る影 かす點 に足ら の指 導者 で AJ は、 もの 姿を 的 達 沿指導者 顯職 6 0) ある 現さ 存 在 42

を演じてゐると云ひ得るかも知れない。(國際經濟週報第十九卷・第四十五號廿七頁) 殊 L 12 彼 Ł 0 ッ 思 ŀ 考 ラ 判 ì 總統 衛 42 大 の完全なる獨裁下に きな作 用 を與 へるこれら影 あるナ チ の指導者 ス 獨 乙に の方がより大きな役割 於ては、 B 4 彼 0) 侧 近

#### ウイーデマン大尉

ヒットラー總統の特使ウイーデマン大尉。ロンドンに急行』とはズデーテン問題

が急迫して、彼がヒットラー 全歐洲が第二次世界大戦の渦中に卷き込まれるか否かの重大な瀬戸際に、外交闘 總統の密令を受け英國に急行した時の新聞報道である。

係 9 大臣をさし B いてヒットラー總統が特別の使命を持たして英國に派遣したウィ

ーデマン大尉なる人物は果して如何なる人物か。

了私 は 私 の側近に真實の友が欲しい、どうぞ私の所に來て、私を援けては下さるま

いか、地位は貴方の望み次第です」

とは、 ヒットラー總統が彼ウイーデマンを迎へる時 の言葉であ つた。ウィ 1 デ

は 歐洲 大戦 の頃、 ヒットライ總統が一兵卒として戰線に立つてゐた頃のヒット

の直接の上長たる中隊長である。

適 の生 大戦 活 了後大尉は軍役を退き、パイ そ L 7 な たが、 背自 分の 部下であ 工 ルンの 2 た [[] Ł 地 ッ ŀ 12 5 隱 カジ 退 して ナ 自 チス 然 政権を確立 \* 相 手 9 悠 する や自

や、彼は心からなる祝電を發した。

てれ を機 育に共 0) 後 二人 は度 々あ 2 7 は普 物語 6 12 2 けり、 國 家 の前 途を談じ合

つた。

2 ッ ŀ ラー は 度 々彼 .の出 馬 8 求 め たが、 彼 は 容易に 態じな נל つ た。 然しヒ ッ ŀ ラ

三願 の醴 もだし難く遂 に一九三五 年一月一日 かい らと ッ F ラ 1 9 ために 活躍 を初め

た。

通 彼 7 ラ E から Ł 1 望 7 ッ 9 1 83 ば 特使として英 1 ラ ラ 如 1 何 ーに昼從 0 影武 なる地 者 した。 位 國 とし に使する事數回、 をも得られ 7 色 4 0) 资格 た のに で活躍 またミュンヘン 彼 は した。 别 段 表 ス 面 デ 12 會議に 1 立 テ 2 事 ン 問題 は を 储 欲 近者 せず、 0) 胩 の一人 12 は 文 字 Ł

とッ

トラーの居室近くに自分の部屋を持ち、

ヒッ

トラーの室に

としてヒ・トラーは屋後した。

事 最 9 から を常とするが、 はしない ゥ も足繁く出入 後と話 11 デマンは、 す時は、 Ł する。 フ かくる場合彼は常識と誠意から迸り出る意見を述べるのだ。 ŀ ラーが いとも丁重を極め、彼がどんな事を話そうとも途中で遮る様な とッ とッ ŀ ラーの居室近くに自分の部屋を持ち、 何 ŀ ラーの か重大な事を決定する時は、 彼に對 す 3 信 賴 は絶大 腹心 と云 の部下の意 つてよく、 とっつ ŀ ラ ーの室 見を叩く Ł ッ ŀ 42 ラ

#### エップ特軍

十六 主義 十年近くも軍隊生活を送つてゐる獨乙陸軍の最長老であり、 防 フ オに 軍 嫌 才 の現役 N ン・エップ將軍を最初にヒットラーに紹介したのは彼のレームであつた。共産 の彼 して獨乙陸軍に入つて以來一九二三年獨乙國防軍から退役するまで前後四 は、 にある間も陰に陽にナチス運動を援助して 最初 からヒッ ŀ ラーの 人物に惚れ込み、 來 ナチ た。 殊に 彼 ズ は その出身地 L 生 12 粹 共 鳴し、 0) 軍人で、 たるパ 獨乙

1 工 n 2 地方では軍隊は勿論一般の市民からも非常な信望を得て ゐる。 。

なす所完 彼 9 全に 義 主 Ł 張 は ツトラ 大獨 乙の再 ーの目指す所と一 建 12 あり、 致し また共 て な 產 る。 主義を以て獨 乙 9 不俱 햁 天 の敵と

して 2 も彼 か 共 彼 6 產 から な 黨 で 追 る。 頭 あ 拂 0) 防 つ 掃 軍 2 獨 たの た。 鴻 乙 に在役中から、 にも與つて力あつた。 國 も彼であり、 防 軍 を ナチ 頑 ス 一九二〇年ルールに於ける共 黨 くなく國防 12 T 一九一九年パイエルン赤色評議 すび つ 軍. け 9 將 た最 領 を次 大の功勞者 々に親 產黨 であ ナチ 0) る。 暴動 ス派 會 を鎮 更 12 を " " 口說 42 歷 彼 会落 は ン 獨

ナ 4 九二三年 7 ス 9 獨 事業として目指してゐる所のものではない。 ナ チ 乙 ス の政策 突 中將 整隊 の上 で退役、 9 に重 組 織、 直ちにナチス黨に正式 大 な役割を果 擴 充 12 多大 の) たして 獻 **ゐるのは、** と 入黨した。 して 彼が-な る。 ヒッ 軍 爾來彼 然し 事 ŀ 顧 ラ これ 間 I として の懐刀 は黨の軍事 は決 とし ソは して 彼が 顧問

心也明確の事情を二一にこうらの

植民地問題の貸當者としていある。

ナリク猫乙の政策の上に軍大な初害を果たしてなるのは

軍事 顧問としていになく

彼 は 現 役時代から、 植民地問題の研究者として知られ、 現在では獨乙第一の植民

地問題の権威者として自他共に許してゐる。

彼 0) 植民 地 問 題 に對 する關心 は、 彼が獨乙植民地軍の將校として、 舊獨領

フリカに独市した時代から養はれて來た。

傾に對 大戦 する変着 後獨 乙 の海外領土が悉く失は は加速度的に深まつて行つた。共産主義 n るに及んで、 彼の植民地 の勢力が獨乙から全く跡を に對する闘 心 舊

たつた今日、 彼 の前に残てされ た事業 は植民地 の奪還である。

殘 2 7 ŀ た獨 ・ラ 1 乙 は 最大 旣 に彼 の要 をナチ 水、 植民地 ス 黨內 問題が漸く當 に於ける植民 面 地問題の擔當者 の政治問題化しつへあ たらし め る 7 時、 **ゐる**。 E

1 9 影武 者フォ > エッ プ將軍は 如何なる畫策をめぐらそうとしてゐるのか注

目に値する。

#### アドルフラグナー

75 30 は は E 獨 必ずワグ 每 てが境 2 7 Z 华 國會 ŀ 9 = ラ 重 2 に於け 1 ナーが代譲する事にきまつてゐる。 上 要 1 に於 な演説 に似 n ン ベルグ け る演 てゐるばか 3 を 何故 説と並 Ł 7 のナ F 7 ラ りでなく、断乎た グ んで一年を通じて チス 1 ナーに代譲させ を髣髴 黨 大會 せし 12 於 8 け る口 るの る。 ヒッ このニュ る 恒 מל מ 調と云 ŀ 例 ラ 0) ワ ŀ 1 Ł CL の行 グ n ツ ナ ン þ その身振 ムニ ~ ラ 1 ルグ大 0) 1 演 大 總 說 重 統 要省 會開 りと云 は の開 4 命宜言 今宣言 の音 說 U であ

E ワグ ッ ŀ ナーの ラ 1 9 雄辯 雄辯なのだ。 は 自他 共 ラヂ 12 許す所だが、 オ の演 説では、 この 餘程 Ł ッ 馴れ ŀ ラ た人達でもと ì の雄辯 12 いきうつしな ッ ŀ

演 說 בל ワグ ナ ł 9 演 說 か區 别 为言 2 カン な い位 であ るつ

かし E ッ ŀ ラー が彼を信賴し彼を重要視するのは、 その演説のためばか りでは

ない

る。 とな あるを豫想して次 彼 て歐洲 自身がすぐれた政治家であるからだ。 そし るであらう。 て獨 の 運命 伊提携論者の急先鋒である。 獨伊 の様に述べてゐる。 をも變 兩國民 へるであらう」と。 0) 運命を變へたヒッ 即ち 彼は 彼は伊太利ムッツリー 『獨乙と伊 \_\_\_ 九三三年に早くも獨伊提携 トラー、 太利 ムッソリーニの兩互頭 は間 もなく歌 ニの崇拜 洲 者 0) 指 で 0) 導 もあ 今日 は、

暗 持 な 17 5 ī 0) 彼 獨 歷 12 ワグナーが 史 共鳴してゐたのである。 と述べて、 リン 乙外 は 相スト 古 ゲ So ン洲の獨乙系市民がストレー ナチス黨に入黨したのは、 遠く一九二五 獨乙上下を震駭させたものだ。 V した。 P ン 0) 年、當時彼がバイエ 軟 弱 外 交 を痛 比較的新らしい。 ゼマン氏を暗殺しても決 烈 に攻 その頃から彼はヒ ルン地 撃し、 方議會の議員 議會での 然し彼 演 のヒ ッ して答 トラ 說 -ツ であつ 100 ひべきで 余 ŀ ラ た頃 抱く は 1 支

售

國に奪 感じた。 彼 は 大戦 は てれが彼を XL た彼 の結 は 果フラン サ Ł <u>.</u> ッ n サ ŀ ス ラ 1 12 割讓 ı 2 の許に走らせた最大の原因であると云ふ。(前掲書廿 條 約に されたローレン州の生れである。自分の故郷をで より 獨乙の 受け た屈辱と打撃とを最も身近に

八百)

#### 條約覆面の獨特使

### ―特派公使スターマー氏――

4 回 H の條 獨 於約締結 伊三 國條 の ため 約 締結 y ツ ~ 發 表 **y** まで覆 ŀ 12 ツ ブ獨外 面 0) 女 相 1 陰 の命を受けて九月七日來朝した 12 あ 2 て目覺 L い活躍を した人は 特 派

公使 1 1 1 y ツ ۲ ・ゲ オ N 7 ス 夕 1 4 1 氏で あ

けてア 勇 た存在である。 プ 外 土、 氏 相 は 大戦 當 の官房長 フ 年四十六歲 9 力 後 12 ナチ黨員となり、 昨年獨逸外務省の極東係をしてゐたラウア として活躍 赴き實業に從事 0) 男盛 5 し自他 y 騎 1 兵 共 T ツ ~ 大尉とし D 12 y 120 ント ツ ~ 4 U 0 ~ ツ 7 後 第 ŀ ア外相の 間 น 次 ツ कु 歐 \* プ く時國 知遇を得、 外 洲 大戦に 1 相 氏の後任となり我國 の懐刀 してリ 參戰 とし 外 ツ た名譽 相 て許 ~ ン 9 命 F L を受 ある 7 U ゐ 0 ツ

出

先

使臣と親交を結ぶに至

つた。

公 立使とし 本 夏 ゴータ 1 日 本 1 の要路 公に 總 と折 領事 での資格 衝 で随 遂に 三國條 行 L 約締 米、 結の仕 日、 蘇等 上げ を視察 を行 した。 つた B ので 今回 あ は 派

## 戦勝後のナチスの計畫

報 3 7 職 12 を と信 確實 勝 私 明 7 2 す n 碓 る る人 後 は る。 て居 ず 性 先 ナ な チ るの 逵 为 取 る 計 **F** あるも L ス カン るのであるから、 たが、 である。 畫 1 は 5 ッ人 世 共 \* 界を 9 9 有 ٤ は、勝 そ 計 つて 壶 私 0) 如 自 は相當 情 何 る を 利 信 報 聞 る。 す ますます を得 办言 知 る を以て言 多數 私 悉く L か 12 7 は た場合に のドイ つき、 的 居 共 以て 3 中 人 0) 事 計 ッ要人 から 私 同 何 1. 盡 Ľ を偽 出 9 後 6, IJ 筋 來 知 根 かい シ イ・ト 及びそれら要人と緊密な 4 8 2 6 か 幹 んと欲 ら提供 0) 7 起 42 7 る つ 2 るド \$ あ 7 人 來 詳 して る。 4 プ 1 n 細 72 ソ F た戦 事 な ~ ツ 12 人 件 る を 1 压 か 面白 ツ 0) 12 略 2 戰 T 0 よ 12 計 そ 關 知 捷 9 盘 完 22 る關 n 後 す 悉 る情 は 0 全 12 就 42 係

る財

政

的、

經濟

的

統

制

易 歐 等 而 は 2 王位 領 上 + L 12 洲 有 맲 别 地 は 於 7 關 問 温 支 を設 す 的 を以 1 1 は 稅 配 ゲ 題 及 變 協調的實業家及び工業家との接觸が開始され 諸 獨 間 7 CK ルマ 3 力 定 自 化 靈 T 设 盟 ī す あ 報 は を從とす 0 財 大の 組 る。 1 る U ナ 政 N 2 織 9 られ 0) 7 7 計畫 である。 是 歐 經濟 事 >3 ス 關 洲 等 技 るか 化 12 る 能、 經濟 經濟創設 制度、 稅 12 は は 同 も知 關 なる名 加 經濟 卽 文化 盟 的 x 與 の設立 ちべ 支 る 或 n 的 L を意 心配力で を有す 稱 21 な 壓 は な n の下 4. 迫 い他の政府が 其 5 リン であ 0 味 \* 0) 25 に聯 る、 す y ~ あ 依 る。 を中 50 ス 2 9 係 n 生活 て、 合する。 に闘 遂 \* 西 此 心 才 1 行 部 12 その 水準 ラ 0 組織 す 國 な 事 置く完全な 2 3 n 3 E k. 1 は 逆 N 0) てゐる明白 され は る。 統 3 を意圖 1 高 卽 王位 Ħ 制 5 ~ V ッ るに ツ 餘 力 白 世 人 12 1 を保 程 12 の目 界に於け る財 人 0 して居 \* 留 しても、 以 四億 み 1 有 女 に敵對的で 前 標とす 政 0) 12 5 しな なる 的、 齐 人 於 6 3 る最 7 ない すべ 更 0) 源 す 5 經濟 らな で から 12 る 事 大 所 7 は あ オ あつ 7 12 自 的 3 ラ な は る。 鼓 u 0) 經濟 由 統 5 政 3/ た連 國 貿 制 是 4 , A 家

養に確望性力あるものと、自信を以て言ふ事が出來るのである。ドイツの計畫は、

中 は 大社會を相 ak" 4 3 ッ ŀ 手に納得さ 12 依 り間せられ せ る ので る事 あ 12 なる。 ۴ 1 ツ 9 占領軍 は聯合軍と相 互 12

親

睦

ロシャは侵略されるか

歸 我 反 居る事は、 心 對するとは 4 我 \* 出 प्र \* は 4 歓迎 油 た 有 は 來 政治 4 な す 井 產出 50 0) されるで る 勞働 的制度 信じてゐない。 採 9 掘 で 物 ナ 者 4 9 あ 0 は 爲 あらう。 30 增 には何等關心 ス た 加 は 12 ど物 は 及 5 17 づ ۴ CK 3/ を食 彼等ナ 绩产 n 4 + 12 0 ッ 3/ 21 を持 题 9 7 は 物 チスは全民主主義政治に於ける 專門的 の制度は結構であるが、 我 採 12 仕 於 我 掘 た 事 AJ . 7 0) 時 を有す क 技 技 12 於 スタ プ 術 Bhi \* 連 け p るだけである。 要 リサン から る V す A 多 U リャ る。 數 V は我 出 + 勞働 ス 掛 0 それは ラ け 運 々と協力するだらう。 ザ 輸 者 7 國 から 人 居 制 一家的 傾 深 は ナ 废 3 问 4 刻 ----更 0 事 から 機構 致 的 12 12 態 表 自 協 訓 多 12 示して 分等に 數 同 練 12 する を要 9 0

また個人の自由に對しては關心を更に持た以事であらうと論じて居る。

更に

彼等

次の如く附言す。 きであると云ふ事だ。 だ。民主主義政治が人民、勞働者團體指導者 また個人の自由に對しては關心を更に持た以事であらうと論じて居る。 るのである。と。(東洋經濟十五―七一廿) る。併し乍ら若しアメリカ合衆國が協力を欲するなら全軍備は根本的に縮少され得 即ち若し利益がありさへすれば、 そして最後にドイッ人のみが軍隊を維持する事を認容され に教へた事は、 資本家のしない事は 金 のみに信頼を置 更に彼等は 何 もな マベ

屋を事は、
勢働者は
たべ物を食し、
仕事を有する
だけである。
國家的
事態に
對し、

# 第二次歐洲大戰の教訓

昭 和 + 四年 九月一日から一ヶ年で、 歐洲 大戦の舞臺は獨乙側に有利 12 展開し、

響を打診し、獨乙職勝の教訓を味以度い。

大國

英

國

も今

や新

與

獨

乙の

前

に屈

伏

しそうで

ある。

2

に歐洲

の動きと日

本

への影

老

#### 伊太利多酸の影響

み 7 る 伊 太利 歐洲 か 9 參戰 次 らの 人に輸出 輸入、 によって、 約二億 億五千萬四、 わが船舶の 五千萬圓 輸入九千二百萬圓に達するア に達す 地中海航行は不可能になり、 る對 一、飲輸出 は 應支障 フ リカ をき 年約三億 貿易 た すも 0) 圓 滅退 42 9 達

か

見

逃

せ

AJ

とこうけて、けつりの見易と示さばこの重めである。(龍位千里)

**— 266 —** 

**對アフリカ貿易を示せば左の通りである。(單位千圓)** 

最近の對歐。

〇對欧洲貿易

昭和十二年

M 十四年 同

十三年

二六一、〇三六

二三八、二五六

三〇九、九三五

三七六 二六九

三五六、二九八

五〇四、〇〇一

出

〇對アフリカ貿易

面 十三年

同 十四年 昭和十二年

二四二、七三五

一三七。三三六

五二、九〇八

六〇、六二一

二〇六、三〇四

九三、七八七

百萬順は遠海皿、七十萬順が近海臘(主として滿洲、北支の鹽)で晴ふ計畫であつ 水碩の輸入杜紹である。工業産について云へば、最近百七十萬トンの必要量のうち 伊太利参収により、日本工業界の蒙る影響は大きい。回ち工業用原料し、加里皿、

7 あるから、伊太利が參載することにより、 遠海臘の主要産地たる伊 太利 領 ソ

1 ラ 1 F 及 CK 工 7 リアからの輸入が杜絶 すれ ば大問 題で あ る。

맞

な

水

銀

につ

5

T

み

るに、

伊

太利

が世界有數の

產

地である關係

から、

日

伊

通

商

定に 基 き可成 りのものが 日本 に來 てゐる――勿論 伊 太利 の水銀だけでなく、 ス ~

ンの水銀も日本にとつて重要である――。

伊 太利 0) 參戰 12 より、 仍太利 水銀 の買付 から 不可能に なれば、日本としては、 ス ~

一下入する必要が生ずる。

と別

途

に協定するか、

兩國

以外

×

丰

3/

=,

或

は漢

口

を中心とした一帶より

3 そう ᅆ 要 12 から の輸入が杜絶すれば、苛性ソーダの生産、ひいては人絹 ある。 なると、 速に圓プロック内に於ける積極的工業鹽增產計畫 差當 折 角 2 T 0) は、 輸出 中 伸 南 張 の好機 \* 方面 からの外鹽 を逸することに 並 に背 な るか 性 を樹立すべきであ ソト 5 工業 N の手 早急 0 生產 對 當 12 策 から 努力す を 减 る。 たて 少す

しることでは、こと関すならごうでも、ようがなく、等表で誰だ。

臘が手許にないでは、 工業國日本もどうにもしようがなく、 青菜 に鹽だ。

こうし えいりこう シアリカレス 有朴白 当時間が 置言書を格工すべきてある

# 佛國降服の日本に及ぼす影響

地 中海の制海権が獨伊側に歸 し、 印度洋東南洋 の海上危険が 增加 して、 東 南 洋 9

海運 貿易關 係が支障 を受け、 殊にてれが、 佛領印度支那(略して佛印)ニュ 1 力

V 12 及 杀 ことは 日本 にとつて重大關心事で ある。

佛 印 12 2 いては、 既に英米佛の共同管理案が發表されて居り、 その歸趨 9

は注目しなければなられ。

佛國 は戦 時 貿易 措置の實施 12 あ た つても、 佛印 の石炭、 鐵鎖 = ュ 1 力 V F° =

アの の對 日輸出については特別の緩和措置を講じて來たもので、 ての 闘係が

7 は 物動計畫上重 大 な支障が生ず る。

决 佛國が屈伏しても、 英國の單獨抗戦が放送されてゐるが、 今度は が逆

#### 一ツ巴の飢戦

П

――もめた鐵鍋値上問題のうらおもて――

炭 n 鵩 國で 價 の一路を辿り、昭和 第 So 0 ところへもつてきて、 造 二次世界大戰 昂腾 にはス **寧ろ畿は支那事變物發以來三度も値下してゐる。** 第二 0 た クラップ(層鐵)が絶對に缺くべからざるものだが、 め、 次 歐洲 のとばつちりが、 鐵 十四年 0 大戰 原 價 圆為替相 の本 は 九月一日頃に比し二倍 格 高 化に伴 くなる 場の低落したため、スクラップの輸入價格 日 本 一方で の鉄鋳 टा ス あ 7 問 る ラ 題となって 近くに 0 ツア 12 の 即ち普通鋼材の製造業者 販 なつた。この外 需 貿 一要激增 現れた。 價 格 は この 一向 即ち 價格 輸 12 入 H 12 先 上 運貨 から 本 げら は 騰 は 9 費 畿 米

販質價格は十三年一月、同十二月、十四年七月の三回に亘つて引下げられ、事變當

となつて居り製鍋用銑鐵も十二年 初 販 | 賢價格は十三年一月、同十二月、十四年七月の三回に亘つて引下げられ、事變當 そこで鐵鋼價格の引上げを鐵合社が要望したのに對し、 1 7 當 り百九十五圓であつた丸鋼標準物 七月以來 トン は、今月百八十六圓(手取り百六十八圓) 當 り八十一 圓 商工省は、 12 釘付され 藤原式 2 な 腰だ め

議會 三郎 値上 にか 氏 然し鐵は凡ゆるもの、基礎で けて、 げを認めやうとした。 人で、 はか 値上げ反對の急先鋒は つたところ、値上げには大々的反對で、値上げ賛成論者は平生 その程度は鋼材建値最低三十五圓、銑鐵同 あり、 石渡書記官長であつた。 特 に傾重 を期 する た めに、 物 二十圓 價 對 策 7

は 8 ならざるを得ない。それでは國防の完璧は期し得ないと云ふにある。 绘 85 そこで物質對策審議會でも、もてあまして閣議に送つたところ、 た。 0) 最 植 大 上げ 需 要者 が ことし V けなければ、補助 して、鐵 の低が あが 金を出せと云ふのが陸軍の主張である。 れば、 陸軍 の豫算で 入手 し得 こしで 3 商 分量 工省 大 は 陸 少な 物 軍 12

**賃對策審議會、閣議と三ッ巴の飢戦振りである。** 

# 何故補助金を出さぬ

費を得 それでは補助金を出すかと云ふと、その金額は莫大になり、臨時議會を開 なければならない。そんなことをしたら、臨時議會は鐵の問題から外交問題 いて協

そんなことはこまると云ふので、大臣連は、次官會議に問題を移した。次官會議の

火して収拾がつかなくなり、下手すると内閣の屋臺骨がぐらつくかも知れ

#### 結果はと言へば――

に飛

輸入命令を發し、層鐵輸入を命ずると共に、その內地販賣價格との差損に對し 政府 は業者の組織する所鐵輸入會社に對して、總動員法第九條を發動して、

ては、總動員法第廿七條に基 いて國家が補償する。

二、今後の製鐵事業界の混乱、行詰りを打開するために、官民有識者より成る、

裁判計算手段する。受量して、有当二十一後すべた後ずした。こと裁判の長に計算と

ない。

二、今後の製鐵事業界の混乱、 行詰りを打開するために、官民有識者より成る、

鐵鋼對策 審議會を設置して、 第七十六議會(來議會) までに鐵鋼の根本對策を

樹立すると云ふにある。

しても補償することに改めた―― 其 0) 後、 損失補償を輸入層鐡のみに限定せず、 六月十五日の物價對策審議會で。 コーク ス用石炭及び輸入鑛石 に對

は重 のとして認めてゐたのに、 てれ 大である。 でさしも揉んだ鐵鑛値上げ問題も一應ケリがついたが、 即ち、 從來、 今回は必らずしも認めないで、國家が損失を補償するこ 輸入價格の値上りによる國 内物價の値上りは その意味するところ 常 然のも

とにしたと云ふ新手である。

絕對に行はず」と言明して低物價政策堅持の方針を明示したことはいくことだ。 し鐵を値上げしたら、 \* の二の舞を演ずることは明らかだ。そこで 『値上げは

9 限度を明にしたのみならず、 更 12 損失補償の場合も輸入原料の値上げに對 國內事情の變化を理由とする値上げ乃至補助金交付 してだけに限 つたことは、 國庫 負擔

を明白に否定した點は意義あることである。

だが 今回の解決法に對して滿點をつける譯 12 ゆ か AJ AJ

政 府 は 銑鐵鍋一 質作業を奨励しながら、今回 の解決法によれば、かいる一貫作業

屈になり、層鐵を使用する平爐業者は有利であり、

これでは

政府

9

企圖するところとは反對の結果になる。

る會社

は

窮

更 12 今回 の解決 法を實行しても、製鐵業の採算が依然として苦しいことであらう

對策を講じなければ、 近 S將來に業界の根本的整理合同 國防國家の建設は不可能である。 の必要が生ずるであらう。 その場合に徹 底的

獨乙の 勝 利 は、 經濟政 策と軍事 政策の合致して わる點に ある。

濟 के 政治もすべて全體主義の立場から批判し指導して來 た。 4 の 結 果 は 日の

獨 3 の考へが入つてゐたが、果してこれでいいか。 榮譽となった。 日本の鐵 の問題をみると、そこに 大いに考へねばなるま 「儲からね から製造 v でせなし

### 獨乙はなぜ勝つた

# ---ヒットラーのえらさー

大戦に一兵卒として出征し、戦傷を負つた位で、兵が何を望み、何を考へてゐるか 獨乙戰勝の第一原因は指導者ヒットラーの偉大なることにある。氏は第 一次歐洲

を知つて ゐる。從つて兵と氏との間には靈魂の相通ずるものがある。

また氏は自分の國力を正しく認識してゐる。孫子の云ふ「兵は久しきを貴ばず」

で即戦即決主義である。

九月 12 なれば、 ロンドンは有名な濃霧のため、獨乙飛行機の活動は全然不可能に

更に石油の貯蔵量から見ても八月一杯で戦争の幕をあろしたいのであらう。

これがまた兵の氣持とピッタリ合ふのだ。

氏は今日に至るまで獨身だ。嘗て英國の小ピットが、 ナポレオンの侵略に抗し、

「余が妻は國家なり」と叫び、 たが、今やヒットラーは、國家あつて個人なく、 送にナポレオンをして英國に一指をも飼れさせなかつ その全生活は國家に捧げ、 且の身

育年の意 氣

を持すること極めて髄殿であると云ふ。

げ込んだり、 今度の戰爭で落下傘部隊は要塞の上に飛び下りて、 獨 乙青年の意氣が如何に物凄いものであるかは、次の事實が雄辯に物語る。 ロツ テルダムでは百人の落下傘部隊が三日間橋梁を死守して機械化部 **|-**| チカの銃眼から、 爆彈 即ち を投

隊を通過させた。

だ。

「上これを行へば、下これに做ふ」の古言の通り、 ヒットラー にして、 ての兵あり

# 獨乙の飛行機製造能力

# ――現だけでは戦勝は得られい――

か否か不明で、 の頼みの綱は米國だが、現在では米國が全陸海空軍をあげて英國を援助する 残るところは如何に急速に大量の米國航空機の供 給を受ける ילל にあ

50

年 亵 達 造能力が一九三九年と同一とすれば、注文引受殘高を完全 してゐるが、一九三九年度の總賣却高は二億二千五百萬ドルに 五 月下旬 ることになる。いくら飛行機のスピードを出しても五年後に出來たのでは今 現在のアメリカの全航空機製造會社の注文引受高は十一億三千萬ドルに に果 たすに 過ぎぬ から、 は 今後 假に 五. ケ

日の戦争の間に合はない。

2 n に反 し獨乙の航空機製造能力は月産二千三百乃至三千臺であり、近い將來 12

12 月 なら 六千盛に 今回の獨乙 達すると云よ。 9 戦勝 てれ 12 は 獨 に對し米國の月産能力は五百機と云ふから、 乙魂が 物 を言 つたことは 勿論だが、 魂 の外 問 に更 題

に前 提 機關 省 具 出 9 豊部で統 新 研究 兵 記 的 から に言 器、 の如き優秀にして豊富なる武力のあることを忘れてはなられ。 密接 12 科學 政 事 優秀 へば、 な連 府 項を 制してゐる。千餘の官民研究所に於ける 科 統合機闘が は なる武 緩 パラくにやることを許さない、 絡をとつてゐる。 國防科 急 の順 の 器の背後に科學 總 學 あつて、十二の 序 を追 12 動 闘 す つて決 員 る研 また技術の公開を行ひ、 定し、 究は、すべてゲーリングを長官とす の總動員 事門部 てれ 門 のあることを見逃し得 各研 12 と 分れ、 行はせ 豣 究事 究所は毎 る。 項 そ 互に競争的に優秀 は 9 すべて 年研究事 殊 統 制 12 軍 9 AJ. 車 統 下 科學 項 制 12 この る四 \* し な技術 政 て、 各 は 點 ケ年 陸 府 研 2 同 12 究 軍

枝響こそりなみこうちの

の練磨に努力させてゐる。

機構が密接な連絡をとつてある。当大物制のな書を含む。正し黄色自し作うでする

# すべてが富國强兵のための準備

ての國民 べての基礎は教育にあるが、獨乙では國防並に科學教育が普及してゐて、 一が科學、 國防に関心をもつてゐる。 この點から考へて日本の教育は再檢討

の必要がありはしないか。

また第十回オリンピック大會で未曾有の「民族の祭典」を舉行したが、 當時

つたス 平和も戦争もない。 A デ アムから宿舎等の一切が今日では軍事施設に利用されてゐる。獨乙には たべあるのは、打倒英國! であり、獨乙の富國强兵

# フランスは何故負けた

フランスが何故一敗地にまみれたか。その最大の原因は、共産主義、

運 動 0 紺 果だが、 前首相レイノーが 「フランス 敗戦の原因は、古 い観念が新らしい

觀念 足 りず 12 敗 豉 n 民 た の気魄が抜けてしまつて の だと 喝破した ことは ねた。 E L 50 新陳代謝が世界の 持 7 る國 フ ラン 法 ス 則で は、 平常の あると云 準備が

停て ス ナ 國民の腹にあるのだ。 水。 V 才 1 を生 ん だ佛蘭西 は、 果して何處に行こうとするの か? その答はフ

### 大獨乙廣域經濟圈

才 ラ F 1 2 ツ N は傷ドイ 7 n サ ツ ス 經濟圈 U 1 V ソ に加へてチェ 18 ルカン、 コス アフ 12 7 \* アキャ、ポ カ をもつて廣域經濟の第一图とす • ラ ンド、 デ 7 マーク、

るのではなからうか?

**詳**言 2 1 すれ は、ハ スラ サ N 1 力 + ~ の一部は、 諸 國 のうちハン すでにド ガリー、 イツ と最も密接な關係 プルガリヤ、ルー 21 マニャ、 あり、 貿易上 \* 7\_

ここう こりかに ご判まで 改向ドイッと 衣存して なた。 姓つて これ等地域は 皆然

から見 ても五割乃至七割まで戦前ドイッ に依存してゐた。從つてこれ等地域は當然

ユーゴ・スラヴィャの一部は、すてにトイッと最も名目で見ばいる。

A company

大 ドイ 廣域經濟第一圏内に含まれることになるであらう。 力 は 歐 洲經濟 の發展にとつて、離すことの出來ない重要な資源を有す

元來、 見 1 力 ッ 3 査 12 ッ ۴ 源 植 は 歐洲 また政治・軍事上から見て重要な地域を獲得することに は 民 1 7 9 F 獲得 ヤヤ フ そ 地 ツ ŋ に覇を稱へたものはアフリカを支配したものであつた。 1 の勢力は一方は特殊鋼の原料として貴重なコパルト・ 力 の क アフリ 力 ッの掌中に入るであらう。 Æ x で舊 n 1 大ドイツ廣城 F\* 7 ドイ カ進出 • を確する北・南ローデシャから南阿に進むことになるであらう。 A ツ領植 × 2 ガニ 最小限度に豫想しても次の如くなるであらう。 民地を獲得するのは勿論、 の發展のために必要缺くべからざるものであ カとその てれ等 中間 に挟まれ の 地 域が た査 ドイ その他にも原料資源 源の豊富なペルギ ツ なるであらう。 7 ザア フ ۴ y ナ 1 力 35 政 ツ のア 策 0 今假 ドイ フリ 基地 から 領 F. 3

他 方、ドイツは英領スダンよりナイル地域を下航すると見られる。これ等の地域は 12 上記の鉄物資源の他、 棉花・ゴム・パルム油・大豆・麻・コー ٤ ! = ア・皮

革・木材等貴重不可缺の資源を供給し得るものである。

同 らの および東洋における舊英・佛・蘭植民地の一部が包含されることも豫想され の大 盟を 大ドイッ 地 ドイツ廣域経濟圏に含められることになるであらう。 むすび、 域 スペイン、ポルトガル、フランス、スイス、パルカンの残された一部、 は 貿易 廣域經濟第二個としてフィンランド、スウ また資本・技術を通じて大ドイッ經濟 12 B いては規則的にして確實 な パーター制 王 と不分離の關係 ーデン、ノルウエー、 乃至は特惠關係 に置 る。 或 は開税 これ 近東 廣

原 料である鐵鑛石・特殊鋼の配合資材(アフリカ産)、燃料としての石炭・褐炭、動力 卽 ち(一)ベルギー、 經濟の中に含まれることになると思はれ ルクセンブルグ、北 フランスの重工業生産設備は、大ドイツ るが、それは、第一これらの生産 力は、

ある。 の供 給においてすでにドイッに依存しなければならない立場に置かれてゐ 第 二、ドイツの機械工業は、 從つてこれら地域は、 その重工業を通じてドイッと有機的關係に立た これら地域の製鋼業の消費先として重要性 るからで を増

房料ではで館館で、特別館の首を望れてフンリラ道と、材料でしてのイオート

されることになる。 n カン、北歐の農産物 および原料とドイツの工業製品とが交易關係を深め

確實化することもいふまでもない。

健 ול くしてドイツの廣域經濟政策は、單にドイツと廣域經濟加盟國 な發 量的 てれ 達といふ立場から全體的に計畫し、これが實現を强力に指導しようとし につ 經濟加盟諸國の工業・農業・交通・人口 ・質的に緊密ならしめることを目的とするのみでない。ドイツは指導國 いては今日すでにウオルタート等ナチ の諸政策 ス 經濟政策擔當者達は言明し を大ドイ との商 ッ 廣域 品貿易關 經 呼の

てゐるところである。

#### 歐 新 同 盟 ٢ その 東亞へ の 影

n な 大 け F 1 n は ツ 廣域 なら 經濟政 な V 0 策 これ はナチ 站 た めに ス の 歐洲 歐洲諸國に 政治的新 對 秩序 す る政治的 は、 次のごとくナ 支配力によ チ 2 て支 ス 15 持 ţ 2

T 域 9 は n N 顛落 その 等 ク 益 4 9 セ 形成が 經濟 强 外 被 フラ 後 1 交權 めら 占 ブ は、 ン 的 N 領 にドイ 導かれるのでなからうか 必 か n ス 地 8 はファ 然 域 る 攝取したことを發表し 的 オ 42 9 小圆 12 ツ ラ 至 政治的 9 るであらう。 ツ 1 支配下 家 ¥ N ヨ化す が、 は 12 英 に立たなければならな たと •, る可能 F 佛 從來 1 0 ひ政治的 政治指 た ツ ? 性が强 のに に依 ス ゥ æ 見 12 存 旗 せざ られ 力 1 獨 So 立 12 ヂ ン、 る通 るを 依 國 フ 家とし 7 存 V 得なく 運命 ノー り ツ し シ 7 ても、 來 1 3 12 n なるで ウエ た。 ツヘ あ る。 フ 旣 だが 1 の ラ 政治 という あ 1 1 ス 6 + ~ 2 n 的 y n 1 は 等 1 ス \* 依 ッ 勢力 が A 0) ì 存 性 y 地 ح

アニーにくこれがワラテン・ファッショグ

N B スペインとともにラテン・グループを構成し、 か 北歐、 東南歐洲、 オランダ、ベルギー諸國を率ゐる大ドイツ・グループ これ等のラテン・ フ 7 ツ ショグ

とともに、 英國を含めた欧洲同盟を結成する可能性が十分に强

パルカン、スイスもこの歐洲聯盟に参加せざるを得ないであらう。

秩序に重大な影響は、 B 之 暫くの 力が、 のであるかについて、 四 將來考へられ 太平洋沿岸諸國へ政治的・經濟的に干奥するといよ餘裕も自然に 間にしろ、 歐洲が一つの極まつた統一的力として動く場合、 る歐洲同盟がツ聯をも含むものであるが、或はこれを敵とする 兩者の關係如何によつて異つてくるであらう。 吾々は將來の動向を見守らなければならない。 この欧洲統 とも角、 直接東亞 増すもの たと

と、吾々は豫測してかかる可きである。

五 殊にオランダ、 フラン スの地位の變化は、 直接吾々に影響する問題として注

目されなければならない。

勢力範 身勝 出 力 す 办 か 手な 圍 = 國 豫 + に置くてとも考へられるところである。 とは現在のところ出來 12 等 測 S. に對 は いて な So ドイ は して関心を持たないかの しは しは、ドイ ッが な これ等の地方に對して、 いとしても、 ツ は佛領 如くいはれ インド支那 政治的 オランダについても、 てゐ • 經 假令軍事的手段 および蘭領 濟的 る。 手段 てれ によ II インド、 ど危 その つて によっ 險 12 獨 自 = 己の て進 Ľ L 立 ì から

果し 外交がドイツ 國として て戦 存在することが出來たとしても、 後許されるかどうか、疑問であるといひたい。また、 に百%依存しなければならなくなる可能性が强 それ は 名目的 な獨立であり、 50 假令オラ その 1 N 政治 が 獨立

留 かなくなることもありうるであらう。 守番 以上 有 7 あ 利 P る植 5 な解釋のみを下すことは危險なことである。 12 民 考 地の總督とどんな話合を定めても、 ^ る時に、 わ n か n 日本人が蘭印、 佛印 それが空手形としての價値し また破 兩 問 産した 題 12 9 てれ いて、 らの 强 國 ひて

: こここう こって、ストナ丘ーヒーけ二)が、確に味よべき言葉で、

外交には永遠の敵も永遠の味方もなく、たどあるは國家永遠の繁榮のために政治、 經濟、外交を打つて一丸として多事多端に國際情勢に對處するのみである。 と今野氏は述べてゐる(エコノミスト十五一七一廿二)が、確に味ふべき言葉で、

# フリカ植民地を如何するか

を國際經濟週報(十四一十一一十三日)により伺つてみよう。 を如何するかは興味ある問題である。 これら三國は植民地を持てる國であり、 佛、 ペルギーの二國は今や獨乙の前に屈服し、 こへに英佛ペルギーのアフリカ植民地の概貌 戦後の獨乙が三國 英國また風前の燈の感があるが、 のアフ リカ に持 2 植 民地

#### (第一表) 英 領アフリ 力 現勢

| •      | 4     | 英文       | 名    |
|--------|-------|----------|------|
| Ħ      | -     | 英質ソマリカ   |      |
| y      | _     | ,        |      |
| 50     | +     | r<br>F   | **   |
| 伴      | 椎     | 俳        | 粧    |
| 决      | 民     | *        | 抽    |
| M      | 地     | <b>M</b> | 186  |
| 一个合    | 一公    |          | 獲得年度 |
| , 1986 | 天三    | 大        | 被    |
| 114.4  | MIN'S | 瑟        | 人口   |

植

民

地

八九 .

二六

200 0.0

| <b>力</b> | 西   | 南   | 北     | 神         | z        | ×        | ~    | Ti                                      | 南ア | =    | 7   | <del>-9</del> 7° |
|----------|-----|-----|-------|-----------|----------|----------|------|-----------------------------------------|----|------|-----|------------------|
| ×        | アフ  | 西   | 10    | 123       | ワ        | *        | +    |                                         | 7  | +    | ×   | ν                |
|          | y   | 7   | 1     | 1         | <i>y</i> | ŀ        | ュア   | F                                       | y  | *    | Ħ   | ೪                |
| n        | カ   | 7   | Ŧ     | Ŧ         | 7        | <b>-</b> | ナラ   | 186                                     | カ  | 7    | =   | R                |
| 1        |     | y   | ٠     | ٤         | y        | y        | y    |                                         |    | y    | 1   | 1                |
| v        |     | 力   | 7     | 7         | k        | F        | F    | 邦                                       |    | F    | カ   | n                |
| 套        | 南   | ,   | 植     | ,         | ,        | 保        |      | A                                       |    | 保    | 委   | 植                |
| 任        | サート |     |       |           |          |          |      | オトケレラー                                  |    |      | 任   |                  |
| 統        | 邦委  |     | 民     |           |          | 18       |      | ンンプ<br>ザス '治                            |    | 路    | 粧   | R                |
| 治        | 任純  |     |       |           |          |          |      | ヴナ<br>アダ<br>リリ                          |    |      | 袝   |                  |
| . 領      | 治質  |     | 地     |           |          | 質        |      | ルル                                      |    | 氫    | 領   | 地                |
| (a)      |     |     |       |           |          |          |      | オヴトナケ                                   |    |      |     |                  |
|          |     |     |       |           |          |          |      | レアラタ 1<br>ンリン 1<br>ジルスル プ               |    |      |     |                  |
| 龙兰       |     | 九九九 | 一人心   | 一人为       | 一八八四     | 一公公      | 一公公  | 九九八八九九八八九九八八九八八九八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八 |    | - 公  | 九九九 |                  |
|          |     |     |       |           |          |          |      | •                                       |    |      |     | •                |
| <b></b>  |     | 쏲   | 高     | <b></b> 元 | 4        | D.:0     | 1114 |                                         |    |      | 交   | <b>≒</b>         |
| 슾        |     | 芸   | 1.200 | 17710     | 170      | 哥        | OFFI | **************************************  |    | 一、公元 | 五二二 |                  |

| 大陆地        | 英領以外継計 | 埃,、、、、、、及 | 英, 氙 糖 計 | アッセンション・島 | セントヘレナ請鳥 | モリシアス諸鳥   | セーシェル諸島 | 鳥 | アンケロ・エジプト・スーダン | 北アフリカ | ガ      | シニラレオネ | ゴールド・コースト | ト<br>1<br>ゴ<br>1<br>ラ<br>ア | =<br>=<br>y<br>T |
|------------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---|----------------|-------|--------|--------|-----------|----------------------------|------------------|
|            |        | ٠         |          | 寒         | ,        | -         | 粒灰      |   | 英埃共同統治、領       |       | ,      |        | 植、民地      | 委任批治领                      | 植民地              |
| 二九九九       | 元,0次   | 1.000     | 九、八五四    | <u> </u>  | [金]      | 140 . 1-1 | 一七九四    |   | 一八九九           |       | 1次1 10 | コモヘシ   | 1471      | 1九10 1四                    | 144              |
| 1 MM . KOO | 中、风湿   | 1×.0%     | 大一、四六点   |           | 14       |           | =       |   | 大二公            |       | 1,00   | 1.4.0  | 三、三公中,    | 艺                          | 九、大四大            |

| 名)底 <b>鐵</b>       |  |
|--------------------|--|
| 1                  |  |
| 五年<br>一            |  |
| 石炭(千瓩)石炭(千瓩)石炭(千瓩) |  |

力



| 4                   | 7         | 英     | 北  | 4       | v  | 3          | #  | ŀ      | R  | 擦    | 807<br>607 | #      | =      |
|---------------------|-----------|-------|----|---------|----|------------|----|--------|----|------|------------|--------|--------|
| in:                 | フ         | Ann   | 1  |         | チラ | ルド         | ž  | ::°    | 1- | 1    | 3          | ンガ     | +      |
| 界                   | リカ        | 領     | 7  | =       | V  | 3          | 1  | 7      | 7  | デ    | æ.         | =      | 9      |
| Ħ                   | 21        | at    | 7  | +       | *  | )<br> <br> | ×  | ٧<br>٢ | ド  | シア・・ | 9          | オ<br>カ | F      |
| D00.10              | *1.400    | 17170 | ŀ  | ı       | 1  | 1          | 1  | 1      |    | ı    | ı          | 1      | ===    |
| *4.700              | * pr 100  | 五、八首  | Į. | 黃       |    | ı          |    |        | 1  | ı    |            | 114    | ·<br>大 |
| 10%,200             | 会、关、<br>会 | 一五二元  |    | 111     | 1  | 1          | 1  | ı      | 1  | 云    | 1          | :      | i      |
| 00年、200 * 1、0点火、200 | 三、五、四四    | 五三八二  | *  | 六       | 1  | 1          | 1  | 1      | 1  | 秃    | ·.         | ;      | :      |
| <b>公</b> 、100       | 00t,0it * | 文、110 | 一公 | 杂       | Л  | 1          | 1  | ļ      | 元七 | 一、三类 | 幸          | ı      |        |
| 000.Ed!.i           | * #11,000 | 英二三   | 一心 | <b></b> | 1  | 1          | 1  | 1      | 芝  | 一二元  |            | 1      | *      |
| 英・200               | 八、天0      | 四个大   | 1  | 盐       | 1  | 1          | 1. | 1      | 1  | ı    | ;1         | 1      | ï      |
|                     |           |       |    |         |    | 1          |    |        |    |      |            |        |        |
|                     |           |       |    |         |    | 大量、二       |    |        |    |      |            |        |        |



|         |        |         |         |          | 180      | itical Year-Book of the League of Nations 1938-39 11400 | of Nations | be League           | -Book of t | tical Year |
|---------|--------|---------|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|------------|
| * 1.400 | 一、艺元   | 000°¢   | 五、五四〇   | 141,400  | 一天-100   | 000.Edi.i                                               | 公(100      | 1087.800 #1.00%.700 | 10%~200    | * 417.400  |
| * 150   | [4]    | *四、四八〇  | OPE AND | 00H.11 * | 八、天()    | * #17,000                                               | 00t,0i     | NA、 四尺 0            | SK. INO    | * p~100    |
| =       | TEN TO | 三三河     | 11000   | 六、三大回    | 一分       | 三三二六                                                    | 英、110      | 一五、天二               | 五元         | 平、公昌       |
| I       | -      | 1       | 1       | 1        | i        | 一全                                                      | 一公         | **                  | =          | 1          |
| 1       | ı      | 1       | 1       | 14       | <b>소</b> | 会                                                       | 九类         | 六                   | ===        | 黃          |
| 1.      | 1      | 1       | aut     | !        | 1        | 1                                                       | л          | 1                   | 1          | 1          |
| 1       | I      | HIII'II | 大量で     | 1        | i        | 1                                                       | 1          | 1                   | 1          | ı          |
| 1       | .1     | 哭       | 元       | 1        | 1.       | 1                                                       | 1          | I                   | 1          | 1          |
| 1       | ı      | 吾       |         | ı        | 1        | ı                                                       | t          | 1                   | 1          | 1          |
|         | ent    | 1       | -]      | 1        | 1        | 艺堂                                                      | 三七         | 1                   | 1          | 1          |
| 1       | 1      | 1       | 1       | ı        | ı        | 元二、二元                                                   | 一、三英       | 秃                   | 关          | 1          |
| 0000    | i      | 九天      | 野社      | 1        | 1        | 充                                                       | =          | 1                   | 1          | 1          |
| 1       | 1      | 1       | ţ       | 1        | 1        | 1                                                       | 1          | 1                   | 1          | #II        |
|         | 1      | 1       | 1       | 1        | 1        | *                                                       | 声          | 1                   | 1          | 元          |

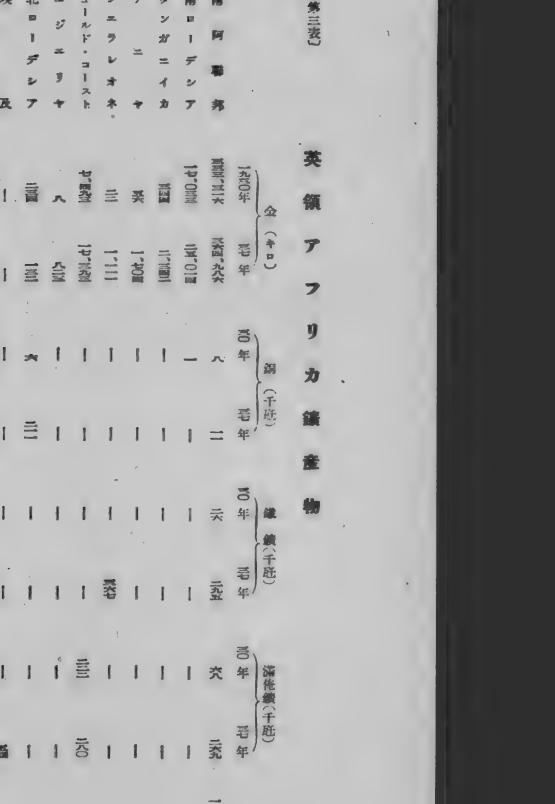

| *                                                           |                           | フ            |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| Ep                                                          | 407.                      | ŋ            | Ace        |
| 印护定                                                         | 进                         | リカ           | 領          |
| 70                                                          |                           | <b>소</b>     |            |
| tatistical                                                  | 界                         | 郝            | Ħ          |
| Year-Book                                                   | <b>₹80</b> ,000 1,0<0.000 | ○○○ · 五公三    | 三天、六〇四     |
| of the L                                                    | 000.000                   | 四三年、九00      | 門四、九       |
| Statistical Year-Book of the League of Nations 1988—89 240° | 一、英                       | 五四           | 1          |
| ns 1988—89                                                  | * 二· 至                    | 五七五          | TilM       |
| よる。                                                         | 艺、八〇〇                     | 1170311      | ×          |
|                                                             | * 2,000                   | 世では          | <b>☆</b> ニ |
|                                                             | Ost. I                    | <b>第一年一大</b> | 喜          |
|                                                             | D44.0                     | 交交           | 公          |

「ルド·コースト

ł

-1

ıii

1 5

D 37

ガ

B

| 太元 | 高 人智

1

11.11=11

-1

1 1

Ì

1.

ナ

F

1 1

F

1

|   | 銅   | (千班) | 織  | (千瓩)      | 滿色鍍 | (千瓩)     | 石          | 炭(千瓩) |
|---|-----|------|----|-----------|-----|----------|------------|-------|
| 华 | 至 年 | 君 年  | 多年 | 吾年        | 10年 | <b>岩</b> | <b>高</b> 年 | 吾年    |
|   | ٨.  | =    | 云  | 元五        | 六   | 云        | HEI-III    |       |
|   |     | 1    | .1 | 1         | ı   | 1        | 竞          |       |
|   | 1   | 1    | 1  | 1         | ı   | ı        | 1          |       |
|   | 1   | 1    | 1  | 1         | 1   | 1        | ı          |       |
|   | I   | 1    | 1  | <b>\$</b> | I I | J        | I          | 1     |
|   | •   | 1    | ı  | 1         |     | 云        | 1          |       |
|   | Ţ   | 1    | I  | 1         | i   | 1        | 五五         |       |
|   | *   | =    | ſ  | 1         | i   | 1        | 1          |       |
|   | 1   | 1    | 1  | .1        | l.  | **       | 1.         |       |
|   | 1   | i    | ı  | 1         | į   | 1        | 1          |       |
| • | 1   | 1.   | l  | I         |     |          |            |       |

he League of Nations 1988-89 140° Ξ 1,000 . \* 大、000 1 二、 本 本 会 。 1 002.Filt.1 三三、大人 1 1 00m. dox. I 一大、大公

|           |          |      |        |         | のによる。                | ions 1988—8 | gue of Nat |
|-----------|----------|------|--------|---------|----------------------|-------------|------------|
| 00m.dox.1 | 009、时代。1 |      | Oct.1  | * 九、000 | 一、天文 本二、三天 艺、八〇〇 本 九 | *           | 一、五人大      |
| EXO.41    | 一五、大人〇   |      | *IH.H  | 世紀に     | 1170711              | 五年          | 35         |
| 一大、九八五    | E E      | *03  | 喜      | 交       | 关                    | MIII        | 1          |
| 1         | f        | 1    | I      | 1       | 1                    | 1           | ı          |
| 1         | 1        | 1    | 1      | 1       | 1                    | 1.          | 1          |
| ı         | ı        | 1    | 1      | I       | 1                    | I           | 1          |
| 1         | 1        | 黑    | 1      | 1       | 1                    | ı           | 1          |
| 1         | 1        | 1    | I      | 1       | 1                    | 1111        | *          |
| 芸         | 英        | 1    | i      | 1       | ł                    | 1           | 1          |
|           |          | ONLI | totals |         |                      |             |            |

(儒书) 慶應義務各國經濟研究會職、「大英プロツク經濟と經濟政策」による。但し人口は Statistical Year-Book of the League of Nations 1938-39 による 1937 年末の推定

## 英領アフリカ植民地

### 英領アフリカの形成

隊が 八七年に 日であつた。その後は暫時植民地活動の停滯をみるのであるが時恰も産業革命によ ずる との間に熾烈な植民地爭奪戦を演ずることしなり單にアフリカにおいてのみなら つて齎され 1 南 原料資源供給としての植民地獲得の必要性が齎されること、なつた結果諸 リスがアフリカの M のケープに シエラ・レオネ等に始まり更にエルフイントン提督の指揮するイギリス艦 た商品生産の擴大はその捌け口としての市場を海外に求 到着してオランダの勢力を驅遂したのは一七九五年の六月十一 植民地獲得に乗り出したのは一六六二年にガムピア、一七 め或 はそれ に應 列

け る オ 英領 全世界に向つてイギリスの植民地活動が活潑化され今日のごとく到るところユ • 植民 3 + 地並にその統治關係、 ツ ク 9 族が飜されることしなったのであ 獲得年度、面積、 、人口數を示せば第一表 るが、そのうち 7 フ y の通り 力 13 to

ある。

いて 埃 るのでこれ 約三八%、 及 た海岸地帯の大部分を領有してゐるのである。 は 現 在 を加算すれば、 獨立國として存在 人口に おいて約五五%の アフリカ大陸におけるイギリス しては **かる** 大部分を占め、 ものく實際は 英本 而も人口も比 國 勢力の地位は面 0 屬 領 較的 9 如き關 稠密で恵 積 12 係 42

#### 聋 源 的 價 佳

7 が断然多く棉花、 次 リカはアフリカ大陸中でも比較的惠まれてゐる。即ち先づ農産物にお 12 査 源的 價值 をみ 小麥、 れば、 玉蜀黍 その主要農鑛産 甘庶等を産し、 物は各第二表及び第三表 その他は南 阿聯邦、 の通 ス 1 5 りで ては埃 N 英領

7

力

大陸總生產額

中

t

南 は例外だが他は總じて五割から八割程度を占めてゐるのである。 1 リカ大陸總生産額中の或るものは大部分を占め、一九三七―三八年度の シア等で、 他は 殆んで取るに足らない程であるが、しかし各々の合計額は 3 1 E

ほ 又南阿の鑛産物も金を除いては、後は大してみるべきものもないが、 は B は南阿に比較すれば極く少量に過ぎないが近年南ロー ŧ 英領が占め 舊 近 年では 要 就 トの補他鉄 獨 鍍産物についてみれば、 中その金産額の豊富なことは、 領) 9 埃及 産額の増加にみるべきものがある。金はアフリカ全産額中の約九一% てゐる。 を除き凡 (一九三七年二十八萬噸) は注目に値ひする。 埃及は鑛産物としては極く少量の石炭を産 ての英領中 南阿聯邦は金 にも産出されてゐる。とい ゲイアモンドと共に餘りにも有名であるが を初 め銅、 デシア、 鐵鑛、滿俺鍍、 ダン つてもそれらの産額 するに ガ = ď 石炭等を産 1 ール 過 8 力 (何れ F. ない。

英領アフリカ全體の貿易狀態についてみれば、 第四表の通りで、總じていへは一

輸出の縮減は著しい。これはその主要部分を占める農産物輸出が一九二九年以來の 九二九年頃に比較して一九三八年には輸出入額共各々半分近く減少してゐる。 殊に

と は

|     | 市ルーテン    | 市阿斯    | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ケニャ・ウガ     |            |          | 〔第四表〕            | も導く結果となったのである。 | 工業建設資材並                   | 農業恐慌の打撃により萎縮したためであるが、 |
|-----|----------|--------|-----------------------------------------|------------|------------|----------|------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|
| , ) | 8        | 邦〇     |                                         | y<br>#     |            |          | 英領アフリカ貿易額        | いつたのであ         | に完製品、                     | 事により萎縮                |
|     | ·<br>章-0 | -t-    | 九六                                      | <b>无</b> 二 | 之元年        |          | 力貿易額             | 5.             | 日用品雑貨等を主要構成要素としてゐる輸入額の減少を | したためで                 |
|     | # · E    | 三二・九   | 10·M                                    | 4-12       | 吾年         | ٠<br>٨   | 単位ア              |                | 等を主要                      | あるが、                  |
|     |          | O-42-0 | ±                                       | 111-0      | ·          |          | (單位アメリカ資制金券、百萬弗) |                | 構成要素                      | 反面輸出                  |
|     | M1-1     |        | <b>元</b>                                |            | 元年         |          | <b>亚弗、百萬弗</b>    |                | そしてな                      | 「不振によ                 |
|     | =        | 三面大    | 1214<br>                                | 一六・五       | <b>岩</b> 年 | <b>田</b> | 3                |                | る輸入額                      | 反面輸出不振による購買力の低下は      |
|     | #-0;#    | 云<br>六 | 三六                                      | 天・宝        | *          | ш        |                  |                | の減少を                      | の低下は                  |

北

11:2

たった

高·五 10·M

평·0

1-4-M.0

| 全        | 美      | *    | 埃     | *     | 2        | =           | v        | 16         | 北           |
|----------|--------|------|-------|-------|----------|-------------|----------|------------|-------------|
| 7        |        | y    |       | 1     | R        | 2           | 2        | 西          | <b>E3</b>   |
| 7        | M      | v    |       |       | 2        | =           | 7        | 7          | 1           |
|          |        | 7    |       | ge.   | ピールドコースト | ,           | ν<br>-   | 7          | 7           |
| 2        | ex st  | 7    | 72.   | ン     | 8        | +           | *        | カ          | 7           |
|          |        |      |       |       |          |             |          |            |             |
| し、大九九・〇  | 老三六    | 1*-1 | -XX-1 | 五二九   | 大・五      | 益・虫         | #·#      | 18-%       | 14-E        |
| 1-01:1-0 | O-EOM  | ti.  | 11-11 | 14-1  | 五        | <b>■</b> :- | 刘        | <b>*</b> 六 | in in       |
| *11-0    | 五七人    | 六二   | 100.* | 14-1  | 10·2     | 一五          | #-       | 五九         | بر<br>بر    |
| 1、最大点・0  | 八五107日 | 八十   | 三三六   | 三、大   | *O-#     | 슾           | 大・岡      | 14-1       | <b>™</b> •0 |
| 1、0年0.0  | 世二・大   | **   | -H-×  | 11三-1 | 開大・五     | 폿           | <b>^</b> | 10.11      | 西           |
| 0.75     | 至六     | セス   | 4.50  | 14.   | 三六       | =-          | 4-       | た          | · o         |

|考) Statistical Year-Book of the League of Nations. 1888-89年による。\* 印推算、(二) 金地会及び正貨を含む。(三)輸出に自國産金地会及び正貨を含む。他は商品のみの純松入額

割合は輸入において四二・六%、輸出においては更に七八・五%の壓倒的部分を占め 南阿聯邦の相手國別貿易狀態をみるに一九三七年の總輸出入額中英本國に對する

位 ら成って T ゐる。これは後揭表の通り金、錫、銅、ダイヤモンドの如き主要鍍産物の輸出か の三・七%である。 輸入にASでは次位が米國の一九·六%、三位がドイッの六·六%、日本が第四 **ゐるものであるが、** 輸出では英本國を際いては、第二位がずつと下つて僅かドイ これが殆んどイギリス によつて確保されてゐる ので あ

の四%の外にみるべきものがない。

る。 米國 ては な 0 ものが、 進 斯様に、 尚 英本 出 ての戯、 のかなりの進出をみて の度合 H 図は 輸出においては全く英本國に依存してゐるのであるが、輸入においては、 一九三六年には三・五%へ躍進し、 本 鋼材、機械、車輛等が含まれてゐるためであり、これらの資材 は物凄い。例へは、一九二九年には南阿全輸入額の僅かに一・七%だつ の進出は絹、綿織物等の繊維製品の輸出が大部分を占めるもので、そ 全面的に南阿の需要を充足せしめることが出來ないことを證明してゐ ゐ る。 てれはその輸入品中に、 その翌年には更に〇二%方増加して 國內工業化用の建設資材 に對し

-- 296 --

ゐる。(第五表)

[第五表]

**南阿顧別輸出入額** (単位千磅)

|   | <b>美</b> 一只                              |               | かつ プロロ                                                                        | AC THAN TO COME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The man of the                    |
|---|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   |                                          |               |                                                                               | べついんの間 べついつかご                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | はない。日本、人口、人口、人口、人口、〇大、四日四 九六、二二大  |
|   | 10、4                                     | 10°47 NTOND   |                                                                               | CIRCLIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MECAD TECTO MECAN                 |
|   | 元、公三                                     | 元、全           | 元、公三                                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一量、人型                             |
|   | 二六五九                                     | 一次,三九         |                                                                               | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 三、九谷                            |
| 3 | 1                                        |               | 1                                                                             | — 阿九、八三五                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一 開九、八三五 一                        |
| 8 | たのでえ                                     |               | 九、四七九                                                                         | た。四七九 一天、〇大九                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 九、四七九 二天、〇大九 大、四八大                |
|   | <b>他</b> 入                               | 1000 大 1000 比 | #±                                                                            | 世代                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|   | 元、三、元、元、元、二、元、二、元、二、元、二、二、元、二、二、二、二、二、二、 | m = 4         | 現った。<br>現った。<br>が<br>大元<br>大元<br>大元<br>大元<br>大元<br>大元<br>大元<br>大元<br>大元<br>大元 | 10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414   10.414 | 1   1   1   1   1   1   1   1   1 |

商品及び金を含む糖輸出額

(1) 輸入―コンデンスミルク、小寮粉、コーヒー、木材其の他の企糧品、規那皮 輸出―肉類、魚類、卵、玉蜀黍、果實、砂糖、皮革、貯鳥毛、アンコラ兎、羊毛、鯨楠

(il) 金、錦、銅、ダイヤモンド、石炭等

- (26) 鐵、銅鐵、礦油(石油)鐵道用材、機械、車輛
- 衣服身装品(棉織物、網製品、靴、毛機物) 薬品、 ペイント等 酒精、 前子製品、ゴムタイヤ、木製品、
- (五) 其他、輸出は南ローデシア及び南西アフリカへの輸出を含む

2 1 ÿ の H 工 ルマン協定に基くコンゴー盆地條約によるアフリカの通商上の門戶開放保 本商品 の對アフリカ進出は、一八八五年のベルリン宣言及び一九一九年 9

證 が最近英帝領 から唱へられてゐるが、 12 その條約上の正當な根據を有するものである。 プロ ック経済化の趨勢にあつて、その改訂が熱心に、主として英國 てれが歸結はわが日本にとつて決して無關心たり得ないも 然るに このコ ン 3 1 盆 地 條 侧

のである。

## 埃及の輸出入額

4 y 埃及 ス植民地時代よりの傳統的イギリス勢力の支配を抹殺する能はず見方によつて はイギリスの凝絆を離れ、完全な獨立國となつてゐる。しか し實質的 には 1

その對英依存程度は南阿聯邦の程度ではない。 13 イギ 7 ス の半植民地とも目されるのである。その輸出入額についてみるに 即ち一九三七年の總輸入額中イギ 矢張

ここうつうこと

ÿ

6

4,

その對英依存程度は南阿聯邦の程度ではない。卽ち一九三七年の總輸入額中イギリ は 五・六%、日本及びルーマニアが各四%内外である。輸出においてはイギリスが三 スは二一・八%で第一位、大はイタリアが八・六%、ベルギーが六・〇%、アメリカ **輸出中埃及棉が主要部分を占めてゐるためである。永はフランスの一〇·六%、ドイ** 〇・九%で矢張り第一位だが、輸入における對英依存度よりも若干多い。 これは對英 ッの八・三%、アメリカの六・五%、日本の六・一%、イタリアの六%、インドの四・ イギリスの半植民地とも目されるのである。その輸出入額についてみるに矢張り

八%の順である。いふまでもなく埃及の對日輸出は埃及棉が重要部分を占めてゐる。 に辛うじて出超に轉じた。農業恐慌の打撃が、産業構成を異にするこの兩者にとつ もずつと出超に終始して來たが、埃及は恐慌の前後入超を示現し、茲二、三年の間 て異つた様相を呈してゐることが、これによつても窺へるのである。(第六表) 埃及及び南阿聯邦の輸出入差額をみれば、南阿聯邦は嘗つての恐慌を通じて

|                              |                         |                          | 備卷                                         | 合           | *     | 製造品    |         | M     | A     |          |            |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------|--------|---------|-------|-------|----------|------------|
| 株出——新杂                       | ン油、セメ                   | ם ו צו,                  |                                            | 117         | 他     | 共他     | 模械工業材(  | 改・物の  | 書     |          |            |
| が存む                          | ント、機、                   | 茶、砂糖、                    | 、全地企及                                      |             | 3     | •      | 8       | 3     | 3     |          |            |
| 輸入—企地                        | ン油、セメント、鏡、銅材、銅、         | 無草、木材                    | び正貨を含                                      | 英,020       | 大、大〇回 | 一人、実元  | 一年、五    | 一、大九至 | 三天三   | <b>本</b> | 一类元年       |
| 輸出―紙密螺草(三)輸入―金地金。正貨その他、輸出―其他 | <b>横械、車輛等(四)輸入一衣服類、</b> | コーヒー、茶、砂糖、燻草、木材等、輸出-卵、米、 | む、輸出は正                                     | 日本・日本       | サース   | 華      | 1       | 1     | 翼、一 兲 | 曲        | 华          |
| 他、輸出一世                       | (图) 輸入-                 | 、米、棉花、                   | 貨を含まず、                                     | <b>17.1</b> | 三、大九四 | 二、英公   | 107-201 | 一、一次  | 門、一門大 | <b>松</b> | <b>吴</b> 年 |
| 他                            | 衣服類、                    | 格货等                      | CD 輸入                                      | 三、七         | 平、八谷  | 益      | 1       | 1     | 元、益   | 無出       | )          |
|                              | 酒精、葡萄酒、その他              | (三) 石炭(三)ケロシ             | 権入は商品、金地金及び正貨を含む、輸出は正貨を含まず、(一)権入一小麥、米、小麥粉、 | さん。〇三七      | 三、九九七 | INICIL | 一大、至九   | 1,00M | 四、三七米 | 輸入       | 吾年         |
|                              | その他                     | ケロシ                      | 小賽粉。                                       | 元、甘豆        | 六、五艺  | 一类     | 1       | 1     | 三、大公  | 船出       | 半          |

### 投 姿の概 況

大に、 餘制蓄積資本の捌け口たる植民地投資についてみれば第七表の通りでこれ

公私企業に對する投資によつて植民地經濟收奪の實効を舉げつしあるのであるが、

により英本國は商品輸出、重要資源の獲得の外、

植民地政府に對する長期貸付又は

EL4

公私企業に對する投資によつて植民地經濟收奪の實効を懸げつしあるのであるが、 により英本國は商品輸出、重要資源の獲得の外、植民地政府に對する長期貸付又は

| 一第七麦丁         |  |
|---------------|--|
| 英國の           |  |
| アフリカ          |  |
| 力投資           |  |
| ( 空画年末現在單位千磅) |  |

| 域では、主として資本の需要者は當該地域の政府機闘であ | 千七百萬磅と約半額を占めてゐ | そのうち對政府投資は一九三四 | タニャ・ウガン 二七、四回 七、二六 | シェラ・レオネ 二、天七 一届 | ニジェリア 一六七二 三二七 | トルド・コー 一点、五〇 | フリ    | ローデシア、ペ 二、天二 犬、五石 | 對政府 その他 |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|-------|-------------------|---------|
| 石は當該地域の政府機                 | る。これは工業化       | 三四年十二月現在の總額三億三 | 元 高"吾" — 合         | 高一芸一その          | 、門で気スー         | る ラスコロ 英領ソマリ | 元五八二十 | 石を一人・メンガニ         | 合計      |
| り、これが                      | の程度が比較的低       | 三億三千四百萬磅       | 計一一一一一一一           | 48.             | メンニー六          | リランニで図       | F     | 一イカー大、売二          | 對政府     |
|                            | い段階に           | 磅中、約           | 一世大、九二五            | 二四、公六           | <b>公</b>       | 1            | 一、六五  | 三五三光              | その他     |
| 中心となって                     | ある地            | 億五             | 芸蔵、一心              | 一回、たりせ          | <b>中国</b>      | 三、四〇五        | 八、一、石 |                   | 合計      |

公私企業の先導者とならねばなられためであるが、一面かくる地域では危険負擔を 慮 ることから、資本は政府機關を通ずることによつて保證せしめ、或は政府機關に貸

付けることによつて自國商品に對する購買力を附與するといよ貌をとるのであ 査が如何程によつてゐるかは不明である。<br />
一九三○年現在既にイギリスの南阿 に對する投資總額は約二億二千萬磅ともいはれるが、そのうち特に南阿聯邦に對す 右 9 中 12 は 南阿聯邦及び半植民埃及が含まれてゐないので、この兩者に對 す 方面 る投

る分として は 的 確な數字がない。

萬磅、 コー投資約一億三千五百萬磅)(何れも一九三四年末現在)である。 术 ギリス以外のアフリカ大陸 n トガ ルが五千九百萬磅、ペルギーから約六億六百萬磅 に對する投資をみれば、フランスが約七千八百 (内ベルギー領

3

佛領アフリカと白領コンゴ

## フ ランスのアフリカ植民史

の植民史はイギリスのそれと同様に、しかしドイッ及びイタリアのそれ

ス

# フランスのアフリカ植民史

と異 漸く一八三○年のアルゼリアの攻略以後のことで 域 に植 つて ラ ~ 民 極 ス 地 9 めて古い。 の經 植民史は 答を 行 既に四 イギリスの 2 1 な る。 百年前に Ł しか n と同様 フラン L フ ラン 12 ス ス は がアフ L あ 力 ナ か しょ N y 0) 1 力 セ ン ツ の経路に乗出 及 ŀ CK • イタ U 1 y 7 した ス のそれ のは 河 流

海岸 部に 9 1 燈 2 力 大陸 カン の周 0) V خل しァ 間 V ては 邊 12 のほとんど全部がヨー 地 地帯だけが 帶 フ フラ 9 フラ を 1 領 力 7 は 有 ス スが 一八 は、先づ一八八一年ジ して 급 | 七五 アルゼ な P ただけで 年當時 ツ リアを、 ۶ر 12 列强 ツ バ列張 においてすらその全面積の十分の一に相當 あ つた。 0) 南部においてはイギリスが喜望 支配 の分 2 然るに ール・フ を受けて 割す その るところとなっ **わたにす** 王 後僅々二、三十年間に リーの指導の下に ぎな カン た 2 9 峰 た。 7 附 あ チ 即ち北 ٦. 近 る。 アフ する = のや 大

地

方を占領し、

ていに保護領を建設した。

一八九三年には西部海岸から始めて内陸

一 808 —

付けることによつて自國商品に對する購買力を附與するといふ貌をとるので 慮 公私企業 ることから、資本は政府機關を通ずることによつて保證せしめ、或は の先導者とならねばなられためであるが、一面かくる地域では危険負擔を 政府機關 あ に貨

る分としては的確な數字がない。 12 對す 右 如何程によつてゐるかは不明である。一九三〇年現在既にイギ 0 る投 中 42 資總額は約二億二千萬磅とも5 は 南阿 聯 邦及び半植民埃及が含まれてゐないので、 はれるが、そのうち特に南阿聯邦 この兩者 リス の 12 南 對 に對 m す る投 方 面

萬磅、 3 尚、 3 投資約一億三千五百萬磅)(何れも一九三四年末現在) 术 N リス以外のアフリカ大陸に對する投資をみれば、フランスが約七千八百 ŀ ガ ルが五千九百萬磅、 ベルギーから約六億六百萬磅 である。 (内ベル 領

3

佛 領 アフリ カと 白領コンゴ

### ラ ス のアフ ŋ 力 植 民 史

ンスの植民史はイギリスのそれと同様に、しかしドイッ及びイタリアのそれ

### フ ラ ス の ア フ ŋ 力 植 民 史

と異 < 12 フ 植民 ラ 2 八三〇年 7 1 極 地 ス の植 の経管を行 23 7 民史は のア 古 50 N ť 旣 つてゐる。 4 リアの攻略以 ギリ 42 四 百 ス 年 9 L それ 削 かしフラ 12 後 フ と同様に、 0) ラ ことであ 1 7 ス ス は か しか 力 3 ナ アフ しょ N リカ 0 イツ 也 の經路に ~ ŀ 及 CK . 1 U 乘出 A ī y V 7 した 1 ス 9 9 711] 4 は 流

¥ 部 海岸 1 廣 2 力 12 0 大 の周 かる V 4 6 陸 V ては 42 のほとんど全部が 地 邊 ァ フラ 帶 地帯だけが フ を領有してゐただけであつた。 フ y ラ 7 力 ス > は は、 一八七 ス אה 3 先づ一八八一年ジュ 7 1 五年 귴 n U 1 £° ツ 一當時に 17 9 74 列 ツ 7 そ、 25 强 列 0) おいてすらその全面積の十分の一 强 南部 支配 0) 分割す 然るにその後僅々二、 ī を受け 12 ル・フ \$ 5 T るところとなっ T I. は **ゐたにす** y 1 1 \* 9 y 指導 ぎな スが た 喜望 三十年間 の下に カン ので 2 に相 峰 た。 4 あ 附 2 る 常 卽 42 近 2 7 5 0 す 北 ス フ \$ る

地

方を占領し、

ていに保護領を建設した。

一八九三年によ西部海岸から始

めて

內陸

牙海 の探險が成功してチムプク N ホメ 及 びスーダ ンの大部分が、 ッ に達することが出 相次 V でフラ 來 720 ンス その 領 耤 に編入 果 七 1 され y A た。一八 = て、

九 な つた。 六年 12 他方チュ は 戰 略 上 經濟 = ス からナイ 上 至. 大 0) ル河 價值 を越えて を有する 7 南進せん ガ ス とす 力 n 島が る企 フラ 3 か ン フ 7 ス 0) ツ 植 3/ 民 딬 地 N ٤ 9

敗戦 全力 を傾 八 注 L 九八年) た。 근 によ 12 ツ つて 3 攻 挫折 略 の戦 してからは、 爭 は一九〇七年 フ ラ から一九三四 > ス人 は専 5 年. ŧ まで積さ、 P ッ 3 0) 征 その 服 12

は百三 十億フ ラ > に達 した。

CK 第 V 7 次 7 世界 の統治を「委任」され 大戦 後 フ ラ ン ス は た。 舊 獨 かく 顀 植 7 民 フ 地 ラ 力 ン × ス N 7 は た。 マダ の 大 八部分、 ガ ス 力 F N 島を除 1 1 いけば、 の 部及 地

中

海

から

3

~

1

12

至.

る地積

きの一帯を支配す

るに

至

2

北 ル、人口三千四百七十萬に達する。この尨大な地域は、 7 フ y カ、 西 7 フ y 力 d d İ び赤 道 7 フ 7 力 は 合 計 L 7 面 東 積 西の幅七千餘キ 約 一千萬不 方 u u × ×

ル、 南北二千キ u メート ル以上のサハラ大沙漠の不 毛地帶によつて、 南部 を北

3

かっ態つてもる。

I n. 南北二千キロメートル以上のサハラ大沙漠の不毛地帶によつて、 南部を北

部から遮つてゐる。

# **市領アフリカの交通開發**

發前 らフ 北 ることを目標としてゐる。 西 フ ラ ラ 7 12 フ B 1 ン **リカ** ス ス 7 に送られ、 の植民政 の土人を本國に送ることは實にフランスの動員計畫の核心を成すもの もフ ラ 策は第 7 その中六十八萬人が兵士として戦線に立つた。 ス 現役軍隊の三分の一以上は有色人 以前 \_\_ にこの巨 の大戦の時は百九十一萬八千人の土民がアフ 大な人的 査 源を開發して自國 0) 兵 士 から の軍 今 成 次 隊 2 7 9 を充實 な 戰 y た。 力 爭 נל

なのである。

בל \ る 大量 の有 色土人を迅 速 12 動員し得 る かっ 否 מל は 第一に サハラ沙漠 9 交 通

發、第二に地中海航路の確保如何にかいつてゐる。

サ ラ沙漠横断鐵道の敷設案は既に前世紀 の七十年代に立案され爾來幾度か繰返

輸 し検討された。然るに 0) 實 現 \* み る 12 至 2 た。 この間にサハラ機関の自 自 動 車 は 砂砂 0) 海 を 動車多进 征 服 L た。 の一個達力 18 ス は をり 現 0 在 定 更に制 期 的 空道 42 沙

漠 を 横斷 址 工 1 て、 N フ ラ 地 中 1 ス 海 0) لح 飛 \_ 行 ジ 機 工 は y 定期的 7 を 僅 12 か 就航 數 日 9 行 7 程 n 7 35 連 絡 工 1 L カン 7 らサ る る ٠٠١ ラ フ を ラ 機 1 ス 航

7 佛 領 3 2 1 0) ブ ラ ツ 47 ヴ 1 N 12 至 る航 **经路** を四 H 7 翔 破 L .7 な る

力 力 及 0) 力 巨 CK < 赤 大 0) な 道 如 る人 \$ 7 フ サ 的 y 1 資 ラ 力 横 源 圣 直 斷 を 交 3 接 1 12 通 路 連 U 船 0) ツ 完成 >4 0) 戰 12 場 H İ 緩急 12 2 て、 投 の場合 44 入 フ n ラ は ることが出 1 西 ス 7 は フ 北 y T 來 フ 力 るや 及 y CK 力 赤 5 道 12 西 な 7 T フ フ 7 y IJ

205 7 北 2 N 35 7 線 フ I. y かい 1 ら南 及 力 CK 12 方に向 4 d d け 2 る = 鐵道 つて一 ス 0) 諸 網 粉のサハ 港 0) 整 2 連 備 絡 12 ラ横断 L 对 大 7 な V 交通路が分岐してゐる。 る 12 鐵 み 道 るべ 線 ないか 路 は 北 0) から T フ あ y る 力 力 この 0 サ 幹 ブ 毛 線 ラ q ある

6

4 2 -ス 鐵道 の有 す る大きな戦 略的 意 袭 は 地 中 海 から 萬 他 國 9 手 で閉塞 され た場

ルジ

7

7

からョ

E

IJ

ッパへの軍策輸送を確保する點にある

合ア n 35 ス 鐵道 工 サア の有する大きな戦略的意義は、地中海が萬一他國の手で閉塞され からョ ł 13 ッ 1 ^ 9 軍隊輸送を確保する點 12 あ る。 た場

## 上海事情

像以 るが、 のほとんど全 次 7 上に大きい。 2 12 主としてフ チ = ス 2 地 ニス地方アルゼリア及びモロ 部 方 は は 彼等の多 ランス人及びイタリア人から成るヨーロ 三百 農業に從事 H. 十萬 くは官吏、 の人口 7 な を有し、 る 地主、 ッ 3 その中 工業家、 の經濟事情を簡単に一瞥 9 商人である。 九割 ッパ人の占め まで は 7 ラ これ ۴. して る役割は 12 7 對 古 נל 人 であ 想

額 鏞 \* 產 主 示 物 たる農産物は小麥。 して ス ては燐 地方の經濟生活の基礎を成すものは を 3 鐵鎖 灰石、 もまた五〇一六〇%の含有量を有する豐富な埋藏 鐵、 葡萄酒、 鉛、 油で、就中後二者は國内の主要財源となつて 亞鉛が ある。 燐鍼 かくの如く食料品と原料品であ は アメ 9 力 12 次く世界 界第 地 方 あ わる。 の産

物 相手國は輸出入共フランス本國が絕對優勢で全輸出入額の七乃至六割を支配してゐ 從つてその貿易構成にあいても全輸出額の七〇%は農産物から成り、その他は鑛産 によつて占められ てゐる。 輸入品は工業製品で就 中織物 類が歴倒的 12 多 い。 貿易

次 21 3 1 7 10 ルゼリアをみるに、 ッパ人(駐屯軍及び官吏を含む)約九十六萬人で、フラン人が多い。 人口は一九三三年にないてアフリカ土人約五 百六十萬

30

油 に葡萄酒は全輸出額の六割近くを占めてゐる。 T 大理 n ゼリア 石、 硅藻土 の富 の過半は農産物 をも産出 する。 から成 アルゼリア貿易は輸出にないて九割近くを、 3 葡萄酒、小麥、煙草が主たるもであり、 頻産物には燐漿、 鐵鑛を主とし石

入 12 B 5 て八割餘 と フ ラ ン ス本國 12 依 存し 7 な 30

概業を以て經濟生活の基礎としてゐるが、鑛物資源の豊富な點に与い 後 に佛領モロッコの經濟事情をみよう。 モロッコもまた前二者と同じく農業と て最も重要な

地 位 にある。最近三ヶ年の主要農産物の生産額を前二者と比較すれば次の如くであ

地位にある。最近三ヶ年の主要農産物の生産額を前二者と比較すれば次の如くであ

5.

| 〇葡           | +       | 7     | *       | 〇大            | 7      | æ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7      | 0           |            |
|--------------|---------|-------|---------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 荀酒           | 3       | ماد   | モロップコ   | 麥             | 2      | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | アルゼリア  | 麥           |            |
| 7            | =       | y     | ם<br>יי | 千             | =      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9      | 千           |            |
| 〇葡萄酒 (千キンタル) | + = = = | 7     | 7       | <b>インタル</b> ) |        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 〇小、麥(千キンタル) |            |
|              | 蓝       | 大、四一人 | 五、二大四   |               | 11,100 | المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام | 八, 10三 |             | 一少云午       |
|              | 11,000  | 平、九一  | 八、天     |               | 四、八00  | 五、大八七                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 九、〇三八  |             | <b>岩</b> 年 |
|              | 1,000   | 五、八七一 | 10、八五七  |               | ₹,400  | さいこの大                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 九五〇    |             | <b></b>    |
|              |         |       |         |               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |             |            |

17 ツ 一一四三〇 三空 一、四五四 秃 二、野の 一、北大 芝

毛 12 = の主要鍼産物の生産額は次の如く發展してゐる。(單位米噸) 三年 元年

金(瓩) 右の中特に燐酸鹽は 石 ガ 酸 炭 鹽 スの生産と合してアフリカ全生産額の約八割を占めて 一、四光 宝·大 01 皇 杂 一、問題 売·O

わ る。

ベルギー領コンゴ

な 15 附 加的に、 크 | p ツ , 4 列强がアフ リカ に領有する植民地中最も經濟的 價 値に

富 T ~ n \* 1 領 3 7 ď 17 2 V て觸 れておか 50

7 ゴは本國 의 13 ~ ツ n の凡そ八十倍もあるが、 本國 ギーは とア アフ フリ y カに 力 12 おける植民國家の首位を占 かけ ~ るそ ルギーの植民 n ぞれ 0 領 地となったのは一 有植 民 めてゐる。 地 との面 積 九 ベル 比 〇八年であ 例 4 を標 间領 準に =

上の發 ~ n 達を示してゐる。 4 1 領 コン 7 は交通開發 即ち約四 の點では恐らくアフリカにおける各植民地 千八百キロ x 1 N の鐵道線路、 部 分的 の中で 12 は 自

50

ルに達する航行可能の水路をもつてゐるのだ。 これ らの 交通網 のか ול げで この植

路としても使用され

得る四萬キロ

メート

ル以上の道路ならびに約三

萬

\*

u

×

1

動

塅

社 サベ ナの飛行機はブリュッセルから、 アフリ 力 を横断してペルギー 領 コンゴ 生

日本の豊富力・登後の根壁に相合っ名もたらしるられてある

見いろへハキーの前公

で飛 んで な る。

~ n + 1 領 3 7 = の主 一要產物 は他 の多 < の 植 民地と同 樣 15 뜛産 物 及び農産物 農產 7

物 9 あ るが、 力 12 A な V て棉花、 ガ 就 に豊富であり、 中鑛產物 = 1 12 とり B いては 農産物は中 3 金、 = て、 N 央部からルアンダ・ウルンデ 椰子油等が主なものであ 1 + ŧ ン F, 鋼、 錫、 銀、 る。 ラ 鍍 の地域に多く生 ヂ 産物 ゥ 2 は南 鑛、 東

產 され 30

最 近三ヶ 年 間 42 D けるペル ギー領コンゴの主要産物の生産額を國際聯盟の統計年

盤によって示 せば次の 如くである。 三、年

花

증

善

之

大河

חממ 云

- 812 -

|        | ~                    | 銀   | 錫        | 亞 | 金  | 銅       | 金       | 椰            | 椰       | 棉   | 9   |
|--------|----------------------|-----|----------|---|----|---------|---------|--------------|---------|-----|-----|
|        | (備考)                 |     |          |   |    |         |         | 子            | 子       |     | 1   |
| 7      |                      |     |          |   |    |         |         |              |         |     | 3   |
| グラム、キ  | 農産物の単                |     | ٠        | 鉛 | 鋳  |         |         | 賞            | 油       | 實   | 3   |
| 印は純輸出額 | 位は千キンタル、             | 公六  |          | 0 | 1  | 九七、五    | 三、一0人   | # 四六         | * *00   | 立   | 7.7 |
|        | は千キンタル、鋳産物の單位は千米トン、但 | 土   | <u>^</u> | = | 四  | 1至0.大   | 11, HOO | <b>M</b> 010 | <b></b> | 会   | 一类  |
|        | は千米トン、               | 大・大 | 八九九      | - | 四十 | 11120-0 | 111,000 | ł            | 1       | Ott |     |
| •      | 但し                   |     |          |   |    |         |         |              |         |     |     |

すれ 領コン ヘルキー句言とこの意象も右の事情を明して制造物を以て主たる輸出品としてな は 貿易 ゴの貿易構成は次の如く著しく輸出超過を示してゐる。(單位百萬フラン) ~ の相手國をペルギー領コンゴの主要港マタデー港の出入船舶國籍 N \* 1 船 舶 は全出入船舶數の過半を占めてゐ る。最近三ヶ年間 のべ から推定 n

之两·六 一、二三·一 一、CO三·六 三 年 年 三 年 年 三 年 年 三 年 十 三 年 十 三 年 十 三 年 十 三 年 十 三 年 十 三 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日 - 六 日

暫定數

出

て、量・三

二、〇九九十三

一、八七二

コンゴー盆地條約

等十四ヶ國の間に締結した伯林一般議定書の事であつて、其の第一章はコンゴー河 3 盆地條約は、千八百八十五年二月廿六日、英、 米、佛、 獨、露、 白

流域其 の河 口並に 隣接 地方に於ける通商の自由に關する宣言である。

然るて司養定書並に千八百九十年七月二日のブリュ

ツセ

ル一般議定書及び同日附

流域其の河口並に隣接地方に於ける通商の自由 に開す る宜言であ る。

第 米、 の宣言書の改正に関する千九百十九年九月十日調印のサン・ 然 一章に規定する所と大體に於て趣旨を同くし、そして同條約に於ては るに 同議定書並に千八百九十年七月二日のプリュ 白 葡諸國と共に署名國となつてゐる。同條約の內容を要約してみよ ツセ ル一般議定書及 ジ £ ルマン條約 日 本が X 同 は、 日附 右

署名國は コンゴー河及び其の支流の流域を形成する一切の地方

南緯二度卅分の緯度線より 113 1 33 æ 河 口 に至るまでの間の 大 西洋に沿ふ海

岸地帶

する國際聯盟國たる諸國の國民の間に通商上の完全なる均等を維持する事(第 り南方ザ ンベ 右 42 3 定めたコンゴー河流域より東方に展開して印度洋に至り、 河 口に至るまでの 地 幣に於いて、 各署名國 4 民及 び同條 北緯五度よ 約 12 (條) 加入

事を得、 上記諸國の國民に属する商品は、第一條に揭くる地域内に自由にこれを搬入する 而して右商品に對しては、輸入又は輸出に對し何等差別待遇を爲す事なく、

且つ其の通過については之が手數のため徴收するもの以外一切の課税を免際すべき

1

通航し且つ、其の一切の海港に寄港する事を得べく、これに對し、 記諸 國中の一國の國族を揭揚する船舶 も亦第一條に掲ぐる地域の一切の 何等差別的待遇 海 岸を

を爲さいる事(第二條)

# 全くの自由の天地

右地域に権力を行使する國の國民と何等の差別なく、 署名國中の一 其の身體、財産の保護、財産の取得移轉に關し、 國の權力の下にある第一條に掲ぐる地域 同 並に其の職業の實行に關 に於ては、上記諸 の待遇及び権利を享有す 國

ト国はより才をと見かし、且つ台地域の天然富源開發のため利権を附與するの権

る事(第三族)

柯 各國は を保有す。但し右に関する規則に於いて上記諸國の國民 其の財産を處分し、且つ右地域の天然富源開發のため利権を附與するの権 の間に何等差別待遇を設

けざる事(第四條)

完全 完全なる均等の基礎に於いて待遇せらるべき事(第五條) 内に在る湖水の航行は、商船についても、 S に自由に 1 河其の派川及び第一條に掲ぐる地域内の一切の河川其の派川並に右地 して而して上記諸國の國民に屬する各種の船舶は一切の關係につき、 貨物及び旅客の運送についても、 共に

ては、 る報酬 また船 船舶は航行の事實のみに基く海叉は河川に於ける何等の通航税を課する事なく、 内の の性質を有する料金叉は税金に限り、 何等の差別的待遇を爲さいる事(第六條) 商品 には何等の通過税を課せざる事、航行其のものへ爲めの手數に對す 之を徴收するを得るも、 其の率につい

以 上がコンゴー盆地條約の大要であるが、同條約の趣旨を一般に列國の植民地に

すれば、 國際平和を確立するに役立つであらう。

だが本國と植民とを區別し、門戶開放を行ふ地理的範圍を決定する 大の困難があると思ふ。然し、 あらゆる國家が其の全領土―― 本國たると植民 に當り、 實行

の自由 を質現する事によつて、共存共祭の實をあぐべきだ。

たるとを問はず――に於て國際通商に對する制限的措置を撤發し、

地

亡さぜい を語るの類だと笑はれるであらう。 だが、 て行からとするには是れ以外に有効なる手段はあるまい。 る限 現下の國際情勢に於て、列國が通商の自由を行ふべしと說くのは、痴人夢 り實現不可能であらう。だが然し、持たざる國が平和的に生存し、 世界の人心に根本的變化が起り、利己主義が滅

## 麥

考書

Charles Raden Buxton, The Dissatisfied Powers and the World's Resources (The Contem-

norary Review November 1935.)

完全なる通商

Charles Raden Buxton, The Dissatisfied Powers and the World's Resources (The Contemporary Review November 1935.)

The Royal Institute of International Affairs, Raw Materials and Colonies. 1936.

Ferencyi, International Migrations

G. Kurt Johannsen and H. H. Kraft, Germany's Colonial Problem. 1987

H. S. Achton. Clamour for Colonies

Piddington The next British Empire.

A. L. C Bullock Germany's Colonial Demands

Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1936.

Die Wehmacht

L. S. Amery The German Colonial Claim. 1939.

治經濟年鑑東京政治經濟研究所以源植民地阿部源一氏

界

政

Ħ

F 歐 若 1 洲 民 ツの戦時財政と戦時經濟 動 逸 逸 乱 獨 地 通 民 ٤ 0 Ø 逸 0 0 大 族 1 を 再 0 來 戰 往 分 る 8 < 割 0 安 大 朝 加 田 Ξ 比奈 防 日 山 井 畑 島 塚 田 時 策 爲 源 虎 康 研 局 太 郎 堆 雄 郎

氏 (今日の問題社)

護 本 (朝日新聞)

氏 (亞里書店)

夫 譯 氏 (泉書房) (今日の問題社)

究 所 (大日本雄辨會講關社)

彦 氏

氏 (羽田書院)

氏

(長崎書店)

昭和十五年十月三十日 昭和十五年十月廿五日 發·印

# 獨乙の世界政策



定價金臺圓六拾鏡

EP . 即 行 所 東京市牛込區山路 東京市神田區西神田二ノ一三 京市牛込區山映町一 宗 東 文 藤 社 鄕 印 町一九 赬 九八 刷

男

所

夫

豐

電話 九段二三六 三七番 發

行

所

店

東京市神田區西神田



四六判フラ

ス

製

本

頁

经 定

作者は生活衛を形式する個々の技術を別個の問題として取扱ひ本書を機愛、 友情、 思索、 仕事 統率、 幸福、 老成の九つに分けてゐる。 結婚、 家庭生

ものであらうか を發して、ペ

1

3

ンの技術の定義を以てとの質問に答へてゐる。

さてその技術の定義とは如何なる

の問

成功したい人、家庭生活を樂しみた 生きたい人は本書に依つて生活術の

人と 雰圍

仕事に成功したい人、樂しい人生を送りたい人。

にも見事な解決を與えてゐる。

作者は開卷第一頁に於て『愛することは技術であらうか、それとも單なる本能であらうか』

妙諦に味達せられんことを切望する。

な態

度ではあるが、

3

ーモラスな

氣

の中

つの時

代でも生治術程難

かしい技術はなか

つった。 に明朝

博學を以て知られ

る作者は、

との難問 戀愛

五

12

婚 を真

幸福 結 題

中外商業新報經濟部 齋藤 郎著

**商工**次官

岸河

介烈 序題 字

四 六 判

上製

**商工**次官 岸河 介烈 序題字 齊藤榮二

四 四 判 上

Fi.

挿真

價

五

仕經濟 くべ る政 することに B 聖戰 府 き途を教 てゐる。既に一 三年、 學」は過 0 方針 に協力 努力 自 去三 由 家庭 す 經 年の 濟 般人並に主婦 L る てこそ始めて図難 反 0 は 主結 經 何 面 濟 時 生產力 K か姿 0 時 變遷 でを消し 0 局 一讀を \* 擴 0 認識を與えると共に、主婦をして新家庭經濟 說 充 打 K T V 統制 破が 力を注ぎ、禁止令は次から次 て吾等の見悟と、新 經濟 可能であり、國運隆 仕 經 透 L き生 0 盛は期して俟つべ 時 活經濟に 代 きへ とな と發令されてゐる。 つた。 及び現 の案出 政 きであらう。 府 下 0 は 低物價 玄 日 本 可能なら X 玄 10

### 8 灾 梪

倍 醇 7 政 财 政 0

> H 個 は統 は どう行は 2 九 T ある

なぜ

天

本事は動物を 央 4 質 はどとへ 7 に法 何の 70 を教動 行く へたか

四六制二〇〇頁 價一:10 送一〇

世界の新秩序と日本の新體制

政 商 工業者の新體制 濟界 治 0 新 0 福 新 體 制 個

生 商・工組合中央會の新體制對策 村 括 0 0 新 新 體

わからしめようとしてゐる。

A

政治・經濟・文化・生活は どうなるか!

村・ 卷 ゆる角度より平易に新體制の意義を を解き、 頭に世界の新秩序 社會生活等の項目にわけ、 政治 經濟 と日本の新體制 商工業者 あら ・農

書 店 藤 伊